# 平成 26 年度 自己点検·評価報告書

平成 27 年 7 月 東 亜 大 学

## 『平成26年度自己点検・評価報告書』公表にあたって

東亜大学では、教育研究活動の質保証と向上に資するため、平成 24 年度より毎年、自己 点検・評価を部局ごとに実施し、取りまとめて公表しています。本報告書は、この形式で公 表する三回目の報告書となります。

自己点検・評価の目的は、その結果を PDCA サイクルにおいて、大学運営の改善・向上へとつなげていくことにあります。教職員の皆様方には、本報告書をご覧いただいて、各部局の課題や改善点を再認識していただくとともに、PDCA サイクルが有効に機能しているかを厳しくチェックしていただきたいと思っております。

また、自己点検・評価の実施とその結果の公表は、大学の社会的責任として、学校教育法で義務付けられているところでもあります。学生、保護者、及び学外の皆様方にも本報告書の内容をご覧いただき、ぜひ忌憚のないご指摘やご意見を賜りたいと存じております。

平成 27 年 7 月 東亜大学自己点検・評価委員会

## 目 次

| Ι | . 学  | 部                                                                   |
|---|------|---------------------------------------------------------------------|
|   | 医療学  | 学部医療工学科                                                             |
|   | 医療学  | <sup>全</sup> 部健康栄養学科 ············4                                  |
|   | 人間科  | 学部心理臨床・子ども学科 ·······6                                               |
|   | 人間科  | <b>  学部国際交流学科                                    </b>               |
|   | 人間科  | <b> </b> 学部人間社会学科                                                   |
|   | 人間科  | <b>  学部スポーツ健康学科12</b>                                               |
|   | 芸術学  | 学部アート・デザイン学科14                                                      |
|   | 芸術学  | 学部トータルビューティ学科16                                                     |
|   |      |                                                                     |
| П | . 大学 | 學院                                                                  |
|   | 総合学  | 华術研究科医療科学専攻(通学制)19                                                  |
|   | 総合学  | 全術研究科人間科学専攻(通学制)20                                                  |
|   | 総合学  | 全術研究科デザイン専攻(通学制)21                                                  |
|   | 総合学  | <sup>2</sup> 術研究科臨床心理学専攻(通学制) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   | 総合学  | 全術研究科法学専攻(通信制)23                                                    |
|   | 総合学  | 全術研究科人間科学専攻(通信制)24                                                  |
|   | 総合学  | 全術研究科環境科学専攻(通信制)25                                                  |
|   | 総合学  | 全術研究科デザイン専攻(通信制)26                                                  |
|   |      |                                                                     |
| Ш | [.全学 | 全委員会・組織                                                             |
|   | 企画運  | 置営室28                                                               |
|   |      | 『委員会29                                                              |
|   |      | 『委員会30                                                              |
|   | 広報部  | 『委員会                                                                |
|   |      | 『委員会32                                                              |
|   |      | 這運営委員会                                                              |
|   |      | ¢育センター委員会 ······34                                                  |
|   |      | <b>置営委員会35</b>                                                      |
|   |      | f究機器センター運営委員会 ······36                                              |
|   |      | <b>ぎ流センター運営委員会37</b>                                                |
|   |      | £進委員会 ······39                                                      |
|   |      | b成委員会 ······40                                                      |
|   | 紀要編  | i集委員会41                                                             |

| 授業向上委員会42                                                 |
|-----------------------------------------------------------|
| 地域連携センター運営委員会43                                           |
| 健康相談センター運営委員会44                                           |
| 自己点検・評価実施委員会45                                            |
| 教職課程46                                                    |
|                                                           |
| IV. 附属機関・組織                                               |
| 東亜大学東アジア文化研究所48                                           |
| 大学院附属臨床心理相談研究センター49                                       |
| 子どもみらい塾                                                   |
|                                                           |
| V. 事務局                                                    |
| 事務局                                                       |
| 法人事務局                                                     |
|                                                           |
| 東亜大学自己点検·評価委員会 委員一覧 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

## I. 学 部

| 組織名            | 医療学部医療工学科                                 | 報告者                     | 山田 寛               |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                | 1. 在学生への教育の更なる充実                          |                         |                    |
|                | 学科の教育目的に沿って、基礎的力と実践的応用力                   | を備えた丿                   | 人材を養成すべく教育を行う。     |
|                | その成果として、臨床工学・救急救命コースの学生の                  | 目標である                   | 国家試験の合格を目指す。       |
|                | 2. 入学生の定員確保                               |                         |                    |
| 26年度の          |                                           |                         |                    |
| 課題             |                                           |                         |                    |
|                | 3. 実習設備の充実                                |                         |                    |
|                | 特に臨床工学コースでは他の養成校と比べて実習記                   | 設備が不十                   | 分であることと、動物看護学      |
|                | コースは開設1年目であることから、本学の理念の-                  | 一つである                   | 真の実学教育のためにもその      |
|                | 充実を図る。                                    |                         |                    |
|                | 1. 教学                                     |                         |                    |
|                | 1) 学修支援                                   |                         |                    |
|                | 救急救命コースでは各学年に担任を決めて生活面も行                  | 含めて指導                   | ・相談の体制を取っている。そ     |
|                | のため学年毎に自習室を用意し、ホームルームの時間を                 | ら決めて集る                  | まるようにしている。その他の     |
|                | コースでは、臨床工学コースでは学年を指定しない自習                 | 図室を2つり                  | 用意している。動物看護学コー     |
|                | スでは週1回くらいの割合で飼育実習についての報告                  | を含めたオ                   | バームルームのような時間を授     |
|                | 業とは別に用意している。                              |                         |                    |
| 2) カリキュラムの工夫改善 |                                           |                         |                    |
|                | 動物看護学コースでは、主な目標である認定動物看認                  | 護師の受験®                  | 寺期が4年生に変更になったこ     |
|                | とと、今年度着任した教員と検討を重ねることでカリ*                 | キュラムの                   | 見直しを行い改善した。        |
|                | 3) 学生の授業外学修時間                             |                         |                    |
| 26年度の          | 9月の後期ガイダンスにおいて調査したアンケートの                  |                         |                    |
| 活動実績           | は他学部・他学科と比べれば授業関連学習が 6.59 時間<br>          | 引/週、授業/                 | 外学習時間が 2.88 時間/週と多 |
| と成果及           | いがまだまだ足りない。                               |                         |                    |
| び点検・           | 4) 学修成果アンケート                              |                         |                    |
| 評価             | 卒業式後に調査した4年生に対する学修成果アンケー                  |                         |                    |
|                | 全学平均を上回ったのは3項目のみであった。それらん                 | , , , , ,               |                    |
|                | 「⑥物事を論理的に考える」評価点 2.13、「⑪自らが有              |                         |                    |
|                | して課題を解決する能力」評価点 2.29 で、学科の特性              |                         |                    |
|                | るので当然の結果と考えられる。下回った項目の多くに                 |                         |                    |
|                | いために十分な時間をかけることができなかった、「③                 | _                       |                    |
|                | テーションをする力」などで、今後改善するよう、在学                 |                         | 、「実験・実習」「学業研究」な    |
|                | どを通して更に意識して指導していかなければならない                 | , <b>\</b> <sub>0</sub> |                    |
|                | 5) FD 実施状況                                |                         |                    |
|                | 担当科目についての教育目標・自己点検の未提出が多い教員が12名中3名いるので、今後 |                         |                    |
|                | 善するように学科長として指導して行く。<br>の 数本環境 歴           |                         |                    |
|                | 6) 教育環境整備                                 |                         |                    |

今年度も臨床工学コースの実習設備の充実はできなかった。新設された動物看護学コースについては、客員教員のサポートもあって設備備品の整備、実習動物の確保を行うことができた。動物看護学コースの実習室については年度中の完成はできなかったが、来年度初めには完成する予定である。

#### 2. 学生サービス

勉強するために自習室が欲しいという学生からの声が多く、実際に自習室を学生のために用意 しているが、その利用法については冷暖房装置の切り忘れや遅くまで居残るなどの事例が見受け られ注意を受けることもあった。今後とも適正に利用するように指導して行く。

### 3. キャリア支援

#### 1) 就職·進学支援

臨床工学・救急救命の各コースにそれぞれ就職担当の教員をおき、卒業研究担当教員とともに 就職活動の支援を行っている。公務員試験対策・国家試験対策もこれまで以上に充実させた。

#### 2) 就職状況

臨床工学コース 25 名中内定 14 名(56%)、5 名活動中、残りの 6 名は来年度国家試験受験。 救急救命コース 24 名中内定 13 名(54%)、1 名アメリカで就職活動、残り 10 名は来年度公務員試験受験。

#### 3) 資格試験合格状況

臨床工学技士国家試験 25 名中 19 名合格 76% (昨年度 86%)、救急救命士国家試験 24 名中 20 名合格 83% (昨年度 74%)。特に救急救命士国家試験は昨年度よりも大きく伸びている。

#### 4. 広報

年度前半は全学の広報の方針に従い学科としての高校訪問を控えたが、特に動物看護学コースについてのオープンキャンパス参加者が少ないため 10 月以降の高校訪問を増やした。しかし、動物看護学コースが認知されておらず、既に専門学校に進学を決めているという話を幾つかの高校で聞いた。来年度は特に動物看護学コースについては早い時期に高校訪問が必要と考える。

### 5. その他

地域貢献として特に救急救命コースが AED 講習や心肺蘇生法体験を4回実施しているが、来 年度はより多く実施できるよう体制を整えて行く予定である。

## 1. 教学

十分な学修支援を行なうためにはまず教員スタッフのよりいっそうの充実が望まれる。

4年生に対する学修成果アンケートで明らかとなった身についていないと感じている項目について、学科教員全員が担当科目や卒業研究などで意識して指導を工夫することが必要である。

## 2. 学生サービス

## 27年度へ の課題

大学でより勉強ができる環境と雰囲気を整え、学生たちにも適正にルールに従って自習するように指導することが必要である。

## 3.広報

新設の動物看護学コースについては実習室、設備備品、飼育室、実習用の犬猫が揃ってきたので大いに PR して認知度を高めることが必要である。臨床工学コースについては、九州に臨床工学技士養成校が増えたことから、本学の独自性・競合優位性を確立して PR することが必要である。救急救命コースについては、公務員試験対策・国家試験対策の努力が実ってきており、それを PR し維持継続することが必要である。

| 組織名                 | 医療学部健康栄養学科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 報告者                                                                                                                                                                                                                                                    | 藤永 良博                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 学生の資質向上を目標とした教育内容の充実<br>1 年次から大学基礎、キャリア能力基礎等の基礎学の問題中の単語を理解させたり、問題そのものを解からの合格率の向上を図る。<br>2. 入学者の定員確保<br>定員に達していなので、オープンキャンパスの充実・<br>3. 保護者との意思疎通を重視<br>定例の成績以外に管理栄養士国家試験に係る模擬試<br>者へ情報提供する。一方、保護者からの問題提起等を終<br>4. 健康栄養学科の認知度向上<br>広報活動を積極的に行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | せたりさせ、<br>や学外広報<br>は験の結果や                                                                                                                                                                                                                              | 、延いては管理栄養士国家試験<br>活動を目指す。                                                                                                                                                             |
| 26年度の対点の対象を         | 1. 学生の資質向上を目標とした教育内容の充実<br>今年度から大学基礎、キャリア能力基礎に加え基礎終<br>学生が早く適応でき、更に基礎学力を高められた。これ<br>理解力の向上が期待される。また今年度から3人の新作が一丸となって全学年の資質向上と国家試験の合格率の<br>2. 入学者の定員確保<br>定員確保は当学科の最重要課題であり、当面の対策の報活動の充実が必要である。しかし、今年度のオープで<br>者数も40名から26名へと減少した。<br>3. 保護者との意思疎通を重視<br>保護者に対して、模擬試験の結果や国試対策の特別にて、書面で通知を行った。その結果、保護者からも学生者との情報の共有が必要であることを痛感した。<br>4. 管理栄養士の国家試験合格率<br>当学科は管理栄養士を養成することに主眼を置いていが一丸となって指導・教育に当たり、国家試験の合格を<br>8日(金)となっており、合格率については不詳であるための向上が最大の懸案である。<br>5. 就職状況と就職先<br>管理栄養士の職域は広く、病院、社会福祉施設、学校の卒業生では、病院、社会福祉施設の給食委託会社会<br>状況では、就職先が決まっている者は60%であり、その優先にしていた。)<br>6. 健康栄養学科の認知度向上<br>ギャラヴァンツ北九州とのマッチデーズスポンサービ | れ<br>に<br>な<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>に<br>な<br>は<br>に<br>は<br>は<br>に<br>は<br>は<br>に<br>は<br>は<br>に<br>は<br>に<br>は<br>に<br>は<br>に<br>は<br>に<br>は<br>に<br>に<br>は<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に | 年次以降の専門分野での授業の任したこともあり、学科の教員めている。  プンキャンパスの充実や学外広スは、回数が6回となり、来場大況等の9月以降の状況につい導があったと聞いており、保護国家試験対策を学科内の教職員かた。今年度の合格発表は5月合格率は、57%であり、合格率は、57%であり、合格率はであり、本学田側に多かった。(3月時点の就職よりも国家試験の合格を最 |

ーツと栄養」をテーマとし、調理済の弁当やパネル展示等を用いて実施したところ、高校生チー

ムや子どもを持つお母さんなど沢山の人に紹介することができ、併せて、健康栄養学科の認知度 の向上に貢献することができた。今後、更に認知度を上げるためのさまざまな広報活動が必要で ある。

#### 7. 学生アンケートの結果

1年前期終了時学修成果アンケートでは、「文章把握する力」について「身についた」という評価が高かった(5点満点で4.05)。逆に、低評価であったのは、「資料を収集する力」(2.79)、「発表する力」(3.05)、「論理的に述べる力」(3.05)であった。卒業生学修成果アンケートでは、「身についた」という評価が高かったのは、「専門的な知識・技能」(3点満点で2.50)、「コミュニケーション能力」(2.50)、「社会への奉仕の精神」(2.46)であった。低評価だったのは、「外国語能力」(1.04)、「文章を作成する力」(1.63)であった。

学生活動時間調査では、授業外学習時間は、1週あたり6.83時間であり、そのうち授業関連学習時間は4.34時間であった。全学平均と同じ程度であるが、本来必要となる学習時間にはまったく足りていない。これを改善することが次年度の重要な課題である。

### 8. FD関連

教育目標・自己点検の未提出件数は、17.76であった。同僚参観実施率は、93.7%(15/16)であった。授業評価アンケートの実施率は、90.6%(29/32)であった。授業評価アンケートの評価点は、75.83(前期中間)、76.39(前期期末)、70.54(後期中間)、72.69(後期期末)であった。

- 1. 学生の資質向上を目標とした教育内容の充実(授業外学習等を含む)
- 2. 入学者の定員確保
- 3. 健康栄養学科の認知度向上

## 27年度へ の課題

4. 教員の資質向上

| 組織名     | 人間科学部心理臨床・子ども学科                          | 報告者            | 桾本 知子                 |
|---------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|         | <b>教学</b> 1. 学習面での不安や実習先でトラブルを抱えるよ       | うな問題を          | をもつ学生への支援体制の強化        |
|         | 2. 資格・免許に関するスタッフの充実化                     |                |                       |
| 26年度の   | 3. 学科カリキュラムの点検                           |                |                       |
| 課題      | 学生サービス 1. 保育・幼児/初等教育コース学生の演習             | 室の物理的          | り環境を改善する              |
|         | 広報 1. 全コースのリーフレットを作成し、広報活動に              | 活用する           |                       |
|         | 教学 1. 学習面での不安をもつ学生や, 実習先でトラブ             | ゛ルを抱える         | るような問題をもつ学生を支援        |
|         | するための総合的なシステムは構築できなかったが、必                | 必要に応じ          | て担任教員, コース教員, 学科      |
|         | 長が情報を共有し連携して対応に当たることができた。                | 。さらにき          | め細やかな対応ができるよう         |
|         | に学科独自の担任制の導入を検討していきたい。                   |                |                       |
|         | 2. 授業の質の向上を図るために、資格・免許関連科目               | における非          | <b>非常勤講師の占める割合を低く</b> |
|         | することを要請したが、今年度も実現されず、来年度の                | 課題として          | 「持ち越しとなった。            |
|         | 3-1. 保育士・幼稚園教諭・小学校教諭免許の 3 種をすぐ           | べて取得で          | きることが, 本学科の特長の一       |
|         | つであるが、必修科目の多さが学生にとって大きな負担                | 且となり、3         | 種類の取得を目指す学生はご         |
|         | く少数である。そこで、今年度から資格・免許関連科目                | カリキュラ          | ラムを見直し, 必修科目のあり       |
|         | 方の検討を始めたが、十分にはできなかった。 来年度も               | 引き続き           | 倹討を行っていきたい。           |
|         | 3-2. 2014 年通常国会に公認心理師法案が提出されたこ           | ことを受け          | て, 法案が成立した場合の心理       |
|         | 臨床コースのカリキュラム案を検討し、準備を整えた。                |                |                       |
|         | 4. 学生の授業外学習時間は全般的に少なく, 個人差が              | 大きい。技          | 受業外に十分に学習している学        |
| 26年度の   | 生がいる反面,学習時間ゼロの学生が1割強を占める。                | 学科の教員          | 員各人が同僚参観や授業評価ア        |
| 活動実績    | ンケートの結果を基に授業の質向上に工夫・努力をして                | こいるが, 当        | 学生が予復習の習慣を身につけ        |
| と成果及    | るための取り組みに欠けていると思われる。個々の教                 | 員が授業外          | トの学習内容を具体的に学生に        |
| び点検・    | 示していくとともに、学科教員チームとして学生の授業                | 《外学習時間         | 間向上の取り組みを行っていき        |
| 評価      | たい。                                      |                |                       |
| H I III | 学生サービス 1. 保育・幼児/初等教育コース学生の演 <sup>3</sup> | 習室に暖房          | 器具を加えることはできたが、        |
|         | 室内の壁の補修工事は行われなかった。学生の学習意欲                | 次向上のた          | めに、学生が日常的に使用する        |
|         | 演習室の物理的環境を整えることが望まれる。                    |                |                       |
|         | キャリア支援 1. 次年度の小学校教諭採用試験に向け               | て、3年生る         | を対象とした教員採用試験対策        |
|         | 講座を開講した(計 15 回)。                         |                |                       |
|         | 2.3年生3名が心理学検定2級に合格した。                    |                |                       |
|         | 広報 1. 心理臨床コースのリーフレットを, 公認心理              | 師国家資格          | 化に関する情報を加えて改訂         |
|         | し、高校訪問やオープンキャンパスで活用したところ、                | 昨年度と           | 同様に好評であった。保育・幼        |
|         | 児教育コースと初等教育コース合同のリーフレットを新                | 所たに作成          | したが, 実際の活用は来年度に       |
|         | なる。                                      |                |                       |
|         | 2. 前期および後期にも山口県と福岡県の高校を訪問                | し,学科・名         | トコースの特色を紹介した。直        |
|         | 接的な学生確保にはつながらなかったが、本学科の認知                | 度は多少な          | なりとも上がったと思われる。        |
|         | 3. 業者主催の高校内説明会に参加し(計 6 校 14 講座)          | ),心理学 <i>0</i> | )模擬授業,資格・免許取得まで       |
|         | の道のりとその後に関する説明を行った。また、受講し                | た高校生に          | は心理学を身近に感じることが        |

でき, 資格・免許を取得した後の具体的なイメージを持つことができたように思われる。

地域貢献 1. 下関市が主催する子育て支援イベント「For kids ふくふくフェスタ」で活動した。 2014 年 10 月 18 日に開催された「For kids ふくふくフェスタ」では,保育・幼児教育コースと初等教育コースの学生が中心となり,「東亜大学こども劇場」として劇 2 演目,子ども参加型のクイズや体操を披露した。 どの演目も約 2,000 名の来場者から好評を得た。

- 2. 下関市の委託を受け、子育て支援イベント「親子であそぼう!!」を企画から実践まで行った(実施日: 2015年3月15日)。「親子であそぼう!!」では、保育・幼児教育コースと初等教育コースの学生が中心となり、親子で参加できる体操やクイズ、手遊びを行い、劇2演目も披露した。親と子合わせて89名が参加し、学生とともに活動を楽しんだ。
- 3. 山口県内の高校からの直接の依頼により、高校に出向き学校教育に関する講義を行った(計1校)。受講した高校生にとって、学校教育について改めて考える機会になったようだ。

**教学** 1. すべての学生を支援するために、1年次と2年次を通して同じ教員が担任を務めるという新しい担任制を導入する。3年次以降は従来通り演習担当の教員が担任を務める。

- 2. 引き続き,資格・免許関連科目担当の教員の充実化を図り,非常勤教員の占める割合を低くし,授業の質向上を目指す必要がある。
- 3. 引き続き, 資格・免許関連科目カリキュラムを見直し, 必修科目のあり方を検討していきたい。また, 公認心理法案が成立した暁には, 心理臨床コースのカリキュラムの変更準備を進めていく。
- 4. 学生の授業外学習時間を向上するために、個々の教員が学生にシラバスに記載した準備学習を促し、授業ごとにチェックする取り組みを行う。

学生サービス 1. 保育・幼児/初等教育コース学生の演習室の物理的環境が整うよう要請する。

2. 教育や児童福祉の現場で活躍している卒業生を招き,在学生がその体験談を聞く機会を提供する。

## キャリア支援 1. 学科完成年度を迎え、小学校・幼稚園教諭、保育士の採用試験に一人でも多くの学生が合格できるよう個別指導を強化する。

- 2. 一般企業への就職および大学院進学を希望する学生に、面接試験の練習機会を提供する。
- 3. 心理学検定の級取得の意義を積極的説明し,1級合格者を増やしたい。

広報 1. 心理臨床コースのリーフレットを改訂し, 2014 年度に作成した保育・幼児/初等教育コースのリーフレットとともに広報活動に活用する。

2. 高校の担当者を決め、前後期に1回ずつ高校訪問を行い、本学科の認知度の向上を図る。

地域貢献 1. 今年度と同様に、下関市主催の子育てイベントに参加し、学生が中心となって活動を行う。

2. 教育学関連での高校への出張講義は1校に留まった。高校訪問時に出張講義のアピールを行い、積極的に出張講義を行っていきたい。

## 27年度へ の課題

|                                        | I                                            | <u> </u> | T                  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|--|--|
| 組織名                                    | 人間科学部国際交流学科                                  | 報告者      | 古川 智               |  |  |
|                                        | 1. 学生募集活動の効果向上:                              |          |                    |  |  |
|                                        | ①高校訪問の継続。②OC 参加者数の拡大。③出引                     | 長講義の増    | 加。                 |  |  |
|                                        | 2. 教育の充実:                                    |          |                    |  |  |
|                                        | ①客員教授を活用するなど、理論と実務を交差さ <sup>、</sup>          | せる教育を    | 実施する。              |  |  |
|                                        | ②参加型、現場経験の充実を図る。                             |          |                    |  |  |
|                                        | ③関連資格、検定試験の受験率及び合格率をアッ                       | プさせる。    |                    |  |  |
| 26年度の                                  | ④より効果的な海外研修・国内研修を実施する。                       |          |                    |  |  |
| 課題                                     | 3. 地域交流・貢献:                                  |          |                    |  |  |
|                                        | 2年間の活動の継続と新たな地域交流・貢献の機会の拡大を図る。               |          |                    |  |  |
|                                        | 4. 就職支援:                                     |          |                    |  |  |
|                                        | ①学科独自の提携企業の拡大を図り、インターン                       | シップ参加    | ]をシステム化し、より多く      |  |  |
|                                        | の学生が参加できるように努める。                             |          |                    |  |  |
|                                        | ②国内外研修や資格取得の指導に力を入れるなど                       | 、より一層    | 教育に重点を置くとともに、      |  |  |
|                                        | SNS を活用して学科活動を宣伝し、学科の存在                      | 感をアピー    | ールする。              |  |  |
|                                        | I 教学                                         |          |                    |  |  |
|                                        | 1. 国内観光実習を山口市内で実施した。また国内研修                   | を関西方面    | で実施するとともに、客員教授     |  |  |
|                                        | を招き、ビジネスや観光について学習した。                         |          |                    |  |  |
|                                        | 2. 人間科学基礎演習の一環として、下関市勝山地区産業文化祭に1年生全員で参加し、模擬店 |          |                    |  |  |
|                                        | (韓国料理)を出店した。                                 |          |                    |  |  |
|                                        | 3. 国際ビジネスコースの新設(2015年度)にともない                 | 、3つのホ    | ポリシー、「学生便覧別表」を修    |  |  |
|                                        | 正した。これらを学生に周知する必要がある。                        |          |                    |  |  |
|                                        | 4. 同僚参観の実施率は85%(17/20)であった。100%              | 6を目指す必   | 必要がある。             |  |  |
|                                        | 5. 教育目標、自己点検の未提出件数は3件であった。                   |          |                    |  |  |
| 26年度の                                  | 6.4回の授業評価アンケートの実施率は70%(全体は                   | 72.06%、  | 以下同様)、70%(77.94%)、 |  |  |
| 活動実績                                   | 80% (80.30%)、80% (83.33%) であり、同様に学科開         |          |                    |  |  |
| と成果及                                   | (74.77)、73.67 (73.84)、76.50 (74.40) であった。フ   | アンケートの   | の実施率はとくに低いというわ     |  |  |
| び点検・                                   | けではないが、さらに向上させなければならない。                      |          |                    |  |  |
| 評価                                     | 7. 学生の授業外学習時間(授業関連学習)は 7.67 時間               |          |                    |  |  |
|                                        | また、1年前期終了時学修成果アンケートでは「文章を                    |          |                    |  |  |
|                                        | 評価となっており、留学生の日本語能力の向上が課題の                    | の一つであ    | ることが示唆されている。       |  |  |
|                                        |                                              |          |                    |  |  |
|                                        | Ⅱ 学生サービス                                     |          |                    |  |  |
|                                        | 1. 留学生のビザ延長時に問題となるケースが増えてい                   |          |                    |  |  |
| 位修得状況など、留学生の現状を的確に把握するとともに、問題を抱えた学生に対し |                                              |          | を抱えた学生に対しては早期に     |  |  |
| 適切な対処をする必要がある。                         |                                              |          |                    |  |  |
|                                        | m よい11マ士極                                    |          |                    |  |  |
|                                        | Ⅲ キャリア支援                                     |          |                    |  |  |

- 1. 中国語の検定試験で、HSK3級合格者1名、英語関連の試験では、英検2級合格者1名などの成果があった。また日本語関係では、日本語能力試験:N1合格7名(7月試験、12月試験合計)の合格者を出した。
- 2. 日本での就職を希望する留学生に対し、留学生を対象とした企業説明会を紹介し、参加を促した。

### IV 広報

- 1. オープンキャンパスの参加者数は、16名(内、高 3 生 12 名)であった。昨年度の実績(8 名、内高 3 生 4 名)から増加したが、入学に結び付けることができなかった。
- 2. 高校訪問については、専門職員の着任により年度当初は行わなかった。秋以降、対象校を絞って学科長による訪問を実施。今年度は志願・入学者に結び付かなかったが、学科の周知を進めることができた。
- 3. HPについては、学科HPの情報・構成をリニューアルした。今後は継続的な更新が必要である。
- 4. 出張講義については、各教員が2つ以上の出張講義をHPにアップし充実させた。残念ながら要請はなかった。

### V その他

- 1. 下関市立大学日本語スピーチコンテストで学科留学生4名が出場、「下関東ロータリークラブ優秀賞」他を受賞した。
- 1. 学生に対し、きめ細かい指導を行っていく。授業外学習時間を増加させる。初年次教育においては、留学生の日本語能力の底上げを図る。
- 2. 同僚参観、授業評価アンケートの実施率、教育目標、自己点検の提出率の改善を図る。
- 3. 関連資格、検定試験の受験率及び合格率をアップさせる。就職率100%を目指す。

## 27年度へ

### の課題

- 4. より効果的な海外研修・国内研修を実施する。
- 5. 高校訪問を効果的に実施し、オープンキャンパスについては参加者数増を目指す。
- 6. 国際交流センターと連携して、留学生の状況をより詳細に把握し、入国管理局との間で問題が 生じないようにする。
- 7. カリキュラム・ツリーを作成し、学生への周知を図る。

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 組織名                 | 人間科学部人間社会学科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 報告者                                                                             | 木村 裕章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 時間割作成と履修・学習指導について:新学科と調整機能させる。観光文化コースを中心に留学生の数も増設 把握や受講に関する指導などについて学科全体で継続 2. 免許・資格取得について:各コースにて資格取得、3. 設備・教育の充実について:学生への教育効果を高いて、教育の充実に力を入れる。また、各教員は授業参報でいただく。 4. 就職・進学支援について:学科の大きな目標は就職科の就職内定率を今年度も維持、上昇させ、希望者の意思ない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | えており、<br>して取り組<br>採用試験合<br>めるため、 <sup>2</sup><br>覗での意見 <sup>2</sup><br>・進学(大    | 日本人学生を含め、出席状況のむ。<br>・格までのサポートを継続する。<br>各コースの設備の充実と平行しなどを参考に教育の改善に努め<br>学院)支援である。昨年度の学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26年動成点価度実果検の績及・     | 1. 時間割作成については、人間社会学科と新学科で調整習指導を継続して行っていただいた。在籍者 65名由や進路変更等により 3 年生 2 名、4 年生 4 名が中途位不足のために卒業できず留年することとなった。 2. 各コースで免許・資格取得に取り組んでいただき、名、中学校(社会)1名、幼稚園 9名、小学校 6 名が設定心理士 12名、社会調査士 12名が取得した。 3. 各コースの設備については昨年度までに十分な補充かった。教育の改善に関しては、各教員で対応いただら4. 学生の就職については、担当教員にも指導を行って64.7%で、昨年のこの時期の 60.0%を若干上回ることに取得した保育士資格を活かし私立の保育園で、1名がらも園(下関市立)で、2名が小学校免許を活かし小学社会福祉コースでは、3名が福祉施設で就職することと国国内の福祉施設で就職)。観光文化コースでは、留学ることとなった。進学については、コース教員の指導の5名進学することができた。また、団体からの優秀者表彰として「全国保育士養名)、「日本社会福祉士養成校協会表彰」(社会福祉コータした。 5. 今年度から卒業生アンケートが実施され、学生自身が行われた。その結果、学科の評価点は⑤外国語能力、コンをする力の3項目で全学平均よりも高く、②専門にカ、⑫社会的、職業的に自立して生きていくための就会にあった。コースにより評価点に違いがあるが、留学をはすべての項目において全学平均を上回っていた(特別を表表した。 | (3 退 教 版 をいてが呆交と生の 成ス に の業生年 6 4 をたいで育(な生下 協 1 よ 文知な占生た 許 資 て い。格 講(の理)会) 学を・のる | 名、4年生59名)中、経済的理また、4年生51名中9名が単元、4年生51名中9名が単元では、高等学校(地歴)1部については、保育士5名、はないでは、は、保育士5名はないでは、合作をは大きな補充はないでは、今年度は大きな補充にといる。中では、高等学校では、高等学校では、保育士5名はないでは、保育士5名はないでは、保育士6名はないでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりでは、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりは、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、名がよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、るがよりには、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ないは、ない |

- 1. 来年度休学する学生も数名いるが、在学生については履修状況について本人と担当教員が十分に確認をしながら、全員の卒業へ向けて取組みを行っていく。
- 2. 免許・資格取得へ向けて、新学科にて引き続き指導・サポートを行う。
- 3. 設備・備品および各教員の教育・研究については、新学科にて継続して対応をお願いする。

## 27年度へ の課題

- 4. 来年度卒業の4年生の就職に向け、キャリアセンターとも連絡を取りながら、指導を行っていきたい。
- 5. 今年度の卒業生アンケートで全学平均よりも低かった部分について、新学科にて改善されるよう取り組みをお願いしたい。

|                     | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 組織名                 | 人間科学部スポーツ健康学科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 報告者                                                                                          | 柳沢 貴司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 同僚参観、授業評価アンケートの実施率改善、学生の授業外学習時間の増加を目指す。 2. 免許・資格の複数取得が可能となるような時間割を作成する。 3. 個別的な支援により就職率の向上、免許・資格の取得促進を図る。 4. 学科に関連する施設環境を整備・拡充する。 5. 諸々の広報活動を着実に遂行する。オープンキャンパスについては集客数増を目指す。 6. クラブ活動を含めた教員・学生の社会的活動によりスポーツ健康学科の知名度向上を図る。 7. 保護者と連携して、学生の状況をより詳細に把握し、できる限り退学者が出ないようにする 8. 3つのポリシーを完成させるとともに、教員、学生への周知を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 26年動成点価度実果検の績及・     | I. 教学 1. 学科内の同僚参観の実施率は、81.2%(26/32)であった。自己点検の未提出件数は学科全体で 58 件であった。信らの点の改善を図っていく必要がある。 2. 授業評価アンケートの実施率は、46/64 で 71.8%あまる授業評価アンケートの評価点は、前期中間時 73.3 後期期末時 74.63 であった。計算方法が変わったことで言え、点数自体は他学科と比べても概ね良好であると言え、点数自体は他学科と比べても概ね良好であると言え、点数自体は他学科と比べても概ね良好であると言え、点数自体は他学科と比べても概ね良好であると言え、点数自体は他学科と比べても概ね良好であると言え、点数自体に低学習時間(授業関連学習)は、週 1.9½であった。学習時間がゼロの学生も多くいることが判別が最重要課題になる。 4.1年前期終了時学修成果アンケートでは、「資料を収評価が特に低かった。 5. 卒業生アンケートで評価の高かった項目は、「コミコ会への奉仕の精神」(2.51)「就業力」(2.47)、低かった6.3つのポリシーを作成し、HPで公表した。ただし、れる。 7. 年度末ぎりぎりまでかかりつつも複数の資格・免許た、教員の授業負担についても、工夫により、H26年8. 施設環境(各種スポーツ備品、フィットネスマシンでは、グラウンド・ボールネットの蔦刈り等最低限度の合上計画通りに更新・充実はされなかった。老朽化したートラインの更新など、教育サービスの向上、学生募録があった。ATM については必須のことではたまだ不十分であるかもしれない。 | 也 っ 4 もえきり 集 二項学 取度、のた集 ら学 た、あえ時し す ケ目学 取よ体メ測をおよ 他期て全と。 カーシ、ヘ をも測テ機慮 ATM で期、学他来 カーショの 保か定ナ器し | も未提出率は高い。次年度これ<br>科よりも実施率は低い。学生に<br>末時 76.79、後期中間時 77.59、<br>前年度よりも点数は低い。とは<br>の平均になりをでしているでででしている。<br>学年度はこれを改善していての自己<br>子のではないとと<br>「発表する力」についての自己<br>日本にはまだ十分ではないと思われまだ十分ではないと思われまだ十分ではないと思われる。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある時間割を作成した。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本にある。<br>日本には、日本には、日本には、日本には、日本には、日本には、日本には、日本には、 |  |  |

2. H25 年度は 16 名と多くの退学者が出て問題となったが、H26 年度の退学者数は 4 名と大きく減少した。

## Ⅲ. キャリア支援

1. H25 年度卒業生の就職内定率は80.9%であった。前年度が100%であったので内定率は下がっている。H26 年度の教員免許の取得状況は、高等学校教諭一種免許状(保健体育)28名、中学校教諭一種免許状(保健体育)17名、小学校教諭一種免許状7名であった。1名が北九州市の小学校教諭に正規採用された。健康運動実践指導者には、3年次4名が受験し全員合格した(合格率100%,全国平均59.3%)。また、健康運動指導士には、前年度の実績ということになるが、H25年度卒業生4名が全員合格した(合格率100%,養成校全国平均43.5%)。関係教員による献身的な指導が高い合格率に結び付いたと言える。

その他資格取得者は、スポーツリーダー1名のみで、日体協スポーツ指導員共通科目(I+II+III) 免除、アシスタントマネージャー、エアロビック指導員、障害者スポーツ指導員(初級)は資格 取得者がいなかった。将来教員やスポーツ指導者を目指している者の資格取得に対する意欲低下 が顕著であり、ガイダンス・演習等を通じで資格取得を推奨していくことが喫緊の課題である。

#### IV. 広報

- 1. 諸々の広報活動は着実に遂行された。オープンキャンパスの参加者は、110名(昨年度 93名)で、前年度に比べ 17名の増加となった。
- 2. 本学科の教員、学生が主体となっている多くのスポーツクラブが、中国地区大会や全国大会で 優秀な成績を収めた。
- 1. 学生の授業外学習時間を増加させる。初年次教育においては、特に「資料を収集する力」「発表する力」の向上を図る。
- 2. 同僚参観、授業評価アンケートの実施率、教育目標、自己点検の提出率の改善を図る。
- 3. 就職率の向上、免許・資格の取得促進を図る。
- 4. 柔道整復コースの完成年度となり「柔道整復師」国家資格の合格者輩出を図る
- 5. 学科に関連する施設環境を整備・拡充する。
- 6. 諸々の広報活動を着実に遂行する。オープンキャンパスについては集客数増を目指す。
- 7. クラブ活動を含めた教員・学生の社会的活動によりスポーツ健康学科の知名度向上を図る。
- 8. 保護者と連携して、学生の状況をより詳細に把握し、できる限り退学者が出ないようにする。
- 9. カリキュラム・ツリーを作成し、学生への周知を図る。
- 10. 人員異動により「開講せず」になっている科目がいくつかあるので、対応を検討する。
- 11. 教職課程と連携して、教育実習訪問指導のあり方を再検討する。

## 27年度へ の課題

| 組織名         | 芸術学部アート・デザイン学科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 報告者 | 久澤 謙二郎 |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 26年度の<br>課題 | 3 学生数の増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |  |  |
| 26年動成点価の績及・ | 1. 学科の活性化 2. 就職率の向上 3. 学生数の増加  1. 全学年学生の授業や制作においてモチベーションの低下が見られるため、授業以外での制作 や学習を積極的に促した。具体的にはコンペへの出品、グループ展などへの出展、産官学連携などの推奨。コンペへの出品は任意参加であったため積極的に参加する学生は少なかった。グループ展は実施されたが、今後は内容などのレベル向上を図りたい。産官学連携において、学校外での作品制作は一部の学生には良い経験になった。数人ではあるが、制作目標ができてきたように思う。学生の自主的な研究・制作が若干ではあるが増えてきたと感じる。 2. 就職については、学科としてデザイン系就職を目指すように、就活におけるスキルアップや作品ボートフォリオの充実を図ろうとしたが、業界就職の意識がまだ低く感じられた。一部の学生には個別指導を行った。 3. 高校訪問、相談会、オープンキャンパスなど広報活動の強化高校訪問:全教員で訪問校の分担し、訪問数の増加を計画したが、一部の教員が訪問に都合がつかずに、予定した訪問数に達しなかった。高校だけではなく、美術系予備校にも訪問したが、本年度直接結果は見られなかったが、次年度以降も続けることで、信頼関係を築くことで今度の結果に期待したい。相談会:出来るだけ多くの教員で参加するようにした。オープンキャンパス:高校生にとって魅力的に感じるような内容を検討し、体験実習のメニューを増やした。 |     |        |  |  |
|             | (後期中間)、72.31(後期期末)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |  |  |

全体の感想として学科の現状の把握に時間がかかり、これまでの運営と今後の方針との折衷が困難であった。

- 1. コンペ、展示、産官学連携の担当者を配し、それぞれ年間を通して計画し実施していく。
- 2. 早期より、就職指導が必要である。 $1 \sim 3$ 年生に適宜、デザイン業界の仕組みなど紹介することで、業界就職への意識を高める。3年生前期からは具体的で細やかな就活指導の実施。
- 3. 全体として、教員一丸となって、できるだけ全てのイベントに参加していく。それぞれ見える 化として、具体的な目標値を設定し学生数確保に務める。学科訴求点の見直し、検討、強化。

<資格取得状況・卒業生アンケート・教育目標・自己点検提出状況・同僚参観リスト提出状況>・資格については、26 年度は希望する学生は全員取得できたので、27 年度も必要に応じてフォローしていく。

## 27年度へ の課題

- ・学生アンケート結果を踏まえて、低評価であった項目については、大学基礎から学生の意識を 向上させ、他の授業の中で身につけていけるように指導をしていくことを各教員が認識する。「就 業力」に関する対策としては、4年生を中心に各学年に必要な情報と適切な指導を提供する就職 特別講義を学科として実施する。
- ・教育目標・自己点検提出状況に関しては、一部教員の未提出が目立つので、そこから改善を図る。
- ・同僚参観については、26年度同様確実に実施する。

全体として、学科の状況の把握に時間がかかり、思うような運営に至らなかったが、今後の課題は明確になったので、27年度につなげていきたい。

|                               |                                                             | I                    | T                       |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| 組織名                           | 芸術学部トータルビューティ学科                                             | 報告者                  | 桜木 孝司                   |  |  |  |
|                               | 1. 高度な美容教育の実施                                               |                      |                         |  |  |  |
| 26年度の 2. 在学生の学生生活、就職、資格取得への支援 |                                                             |                      |                         |  |  |  |
| 課題                            | 3. 入学者増に向けた広報活動                                             |                      |                         |  |  |  |
|                               |                                                             |                      |                         |  |  |  |
|                               | 1. 人間を総合的に科学し、美と健康を実現するために、                                 | 、日本で初め               | かての美容を学ぶことができる          |  |  |  |
|                               | 4年制大学として、高度な美容教育の実施を大きな課題                                   | 題として掲げ               | <b>ず、専門学校ではできない美容</b>   |  |  |  |
|                               | 教育の充実を大きな課題として活動してきた。今年度に                                   | は特に3・4               | 4年次におけるゼミナールの強          |  |  |  |
|                               | 化を行った。一昨年度から専任教員に加え、客員教授、                                   | 非常勤講師                | <b>师も巻き込み、先ず学生の興味</b>   |  |  |  |
|                               | あるテーマで研究できる環境を整えることに全力を傾ん                                   | けた。トーク               | タルビューティの分野は非常に          |  |  |  |
|                               | 広範囲に渡っており、専任教員だけではどうしても研究                                   | 究分野に偏                | りが生じ、トータルで美容を学          |  |  |  |
|                               | んできた学生たちの興味ある研究分野に応えることは                                    | 困難である                | ため、学科に係わる教員が様々          |  |  |  |
|                               | な形で指導・アドバイスを行う環境を作り上げることを                                   | を優先課題と               | とした。11月に実施した卒業論         |  |  |  |
|                               | 文発表会では「毛髪科学」「皮膚科学」「色彩」「装飾品                                  | の歴史」「氵               | 美容と食」「ブランドイメージ」         |  |  |  |
|                               | 「アロマテラピー」「ファッション」「美容意識」「ヘア」                                 | カットデザ                | イン」等、非常に多岐に渡った          |  |  |  |
|                               | 研究発表が行われ、一定の成果が上げられた。                                       |                      |                         |  |  |  |
|                               | 2014 年度1年前期終了時学修成果アンケートによると、学生自身が1年前期                       |                      |                         |  |  |  |
|                               | についた」と自己評価した項目において、トータルビ                                    | ューティ学                | 科の学生は「文章作成する力」          |  |  |  |
|                               | と「社会貢献的態度」がともに全学科を通して最も評価点が高かった。このアンケートに                    |                      |                         |  |  |  |
| 26年度の                         | 期終了時点で9項目について5点満点でたずねたもの                                    | で、「文書作               | 成する力」は 4.00 点(全学平       |  |  |  |
| 活動実績                          | 均 3.62 点)、「社会貢献的態度」も 4.00 点(全学平均                            | 3.66 点)で             | あった。「文章作成する力」に          |  |  |  |
| と成果及                          | ついては、前年度の同様のアンケートで他学科に比べ                                    | 自己評価が作               | 氐かったため、今年度は特に力          |  |  |  |
| び点検・                          | を入れてレポート作成及び発表について工夫した結果だ                                   | がこのアン                | ケートに表れたと考えられる。          |  |  |  |
| 評価                            | 特筆すべきは、今年度の授業評価アンケートにおいて                                    | 、前期中間                | 77.44 点 (全学平均 73.70 点)、 |  |  |  |
|                               | 前期期末 80.54 点 (全学平均 74.77 点)、後期中間 78.4                       | 6 点 (全学 <sup>፯</sup> | 平均 73.84 点)、後期期末 82.89  |  |  |  |
|                               | 点 (全学平均 74.40 点) と、実施した4回全て各学科で                             | トップの評                | 価点をいただいたことである。          |  |  |  |
|                               | さらに卒業生アンケートで身についたものとして、これ                                   | 1は3点満点               | 点であるが、「専門的な知識・技         |  |  |  |
|                               | 能」が 2.43 点 (全学平均 2.37 点)、「プレゼンテーションをする力」が 2.43 点 (全学平均 2.02 |                      |                         |  |  |  |
|                               | 点)、「自らが有する知識・技能・態度等を総合的に活用                                  | 月して課題を               | ·解決する」が 2.43 点(全学平      |  |  |  |
|                               | 均 2.24 点)、「社会的、職業的に自立していくための就                               | 業力」が 2.              | 43点(全学平均 2.26点)と高       |  |  |  |
|                               | く、1年生から4年生まで目標であった高度な美容教育                                   | 育についてに               | はある程度達成できたと思われ          |  |  |  |
|                               | る。                                                          |                      |                         |  |  |  |
|                               | これらの高評価については、専任教員、非常勤教員が                                    | 一丸となっ                | て取り組んだ成果だと思われ、          |  |  |  |
|                               | 専任教員に関しては、教育目標・自己点検提出や同僚を                                   | 参観もほとん               | んど実施しており、教育につい          |  |  |  |
|                               | ての積極的な姿勢を一年間持ち続けた結果だといえよ                                    |                      | . •                     |  |  |  |
|                               | また大学で身に付けた美容技術を積極的に披露する。                                    |                      | の実力向上を目指し、さらにそ          |  |  |  |
|                               | の美容技術を持って地域社会へ貢献したいとの思いかり                                   |                      |                         |  |  |  |
|                               | ①トータルビューティ学科卒業制作へアー&ファッシ                                    |                      |                         |  |  |  |
|                               |                                                             | - • •                |                         |  |  |  |

(2014年7月19日 シーモールイベント会場)

②北九州ギラヴァンツマッチディズスポンサー

(2014年10月4日 北九州市八幡西区 本城陸上競技場)

- ③アグリアートフェスティバル 2014 (2014年10月12日 長門市ラポールゆや)
- ④東亜大学 大学祭 (2014年10月18日 東亜大学)
- ⑤リトル釜山フェスタ (2014年11月23日 下関市竹崎グリーンモール商店街)
- ⑥CHRISTMAS CREATION 2014(2014年12月13日 山口県立美術館ロビー) 非常にタイトなスケジュールであったが、多くの観客の前で自分の技術を披露できたことは参加した学生たちにとって教育的効果が大きかったようである。
- 2. 在学生の学生生活に関しては、担任による生活面での徹底的なフォローを実施した。担任及び他の専任教員が学生の出席状況や生活面での状況を全員で共有し、問題が大きくなる前に対処することを心掛けてきた。不登校になりがちな学生に対しては、早い時期に保護者と学生と学科長の3者面談を実施し、早期の解決を目指した。
- 3. 資格取得の大きな柱としている美容師国家試験については前年度合格率が75%であったため、今年度は全員合格を目指し、実技試験に関しては美容系専任教員の徹底的な指導を実施した。 就職支援については該当する4年生全員に課外での時間を別途に設け、個別にカウンセリング、 履歴書及び面接指導等を積極的に行い、きめの細かい指導を心掛けた結果、ほぼ希望する職種・企業に就職が内定し、目標としていた就職率100%が達成できた。
- 4. 入学者増に向けた広報活動に関しては、広報部委員会での広報戦略を受け、学科所属の教員が総力を挙げて高校訪問を実施した。山口県、福岡県の合計21校を訪問し、オープンキャンパスへの誘導、大学概要説明を行ってきた。またオープンキャンパス参加者へは徹底的なフォローを行い受験に結び付けるように努力した。しかし、残念ながら入学者の増加には結びつかず、まだまだ美と健康を学ぶ4年制大学が認知されていないことが次年度への大きな課題となっている。
- 1. さらなる授業内容およびカリキュラムの充実

実施しているゼミナールの強化に加え、各授業についても研究テーマをより深める意識を植え付ける内容への移行と、カリキュラムの見直し等が必要だと思われる。

## 27年度へ の課題

2. 入学者増に向けた学科をあげての広報活動

今年度の広報活動が残念ながら入学者増に直結しなかったため、より直接的な広報活動の必要があると考えられる。様々なイベントや高校訪問、インターネット等を利用しての広報活動を次年度は実施していくこととしたい。

## Ⅱ. 大学院

| 組織名                                                                                                                                                         | 総合学術研究科医療科学専攻(通学制)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 報告者             | 高上 僚一                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 26年度の<br>課題                                                                                                                                                 | 1. 27 年度より大学院を前期後期課程に分離することが直しを行う。 2. 入学者増を目指すため、社会人の再教育を可能にすう。 3. 本専攻は通信制の情報処理工学専攻および環境科学修了生の医療科学専攻の後期課程への入学がスムーズに                                                                                                                                                                                                                                                                               | る改革につ<br>・専攻と関連 | ついて、そのニーズの調査を行<br>車が深いため、通信制大学院の |  |
| 26年度の活とび兵の ( 評価                                                                                                                                             | 1. 前期後期課程に分離したことに伴い、カリキュラムおよび科目担当者の変更と見直しを行った。また、旧課程の最後の修了生 1 名に学位を授与した。27 年度の前期課程への入学者は 1 名であった。 2. 臨床工学技士、管理栄養士の再教育のニーズについては、全体的な調査は行えなかったが、臨床工学技士の再教育に関するアンケート(2013 年 3 月実施)結果のデータを手に入れることができた。その結果は、約半数が再教育の必要性を感じており、全体の 20%以上は大学または大学院での教育が必要であると考えている。したがって、臨床工学技士の再教育を目的とした大学院のニーズはあるものとの結論に達した。 3. 上記の結果をもとにして本専攻は社会人をターゲットにして、臨床工学技士、管理栄養士の再教育を行う大学院とするべきであるという方針が固まった。今後は、通信制大学院の環境科学専 |                 |                                  |  |
| 1. 前期後期課程に分離したことに伴うカリキュラムおよび担当者の変更、見の履修状況なども見ながら、必要な変更を行う必要がある。 2. 管理栄養士に加えて、救命士の再教育の必要性に関して更なる調査を行う。 27年度へ 3. 上記の件に関して、通信制大学院情報処理工学専攻、環境科学専攻の改編を学の道筋を検討する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 調査を行う。          |                                  |  |

| 組織名                 | 総合学術研究科人間科学専攻(通学制)                                                      | 報告者 | 鵜澤 和宏 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 人間学分野、心理学分野、東アジア文化分野、健康な体制構築を目指す。 2. 平成 25 年度に実施した学位審査方針見直しについる。     |     |       |
| 26年度の 活とび評価         | [表                                                                      |     |       |
| 27年度へ<br>の課題        | 1.4領域のバランスのとれた運営をおこなうため、学生化を図る。<br>2.東アジア文化分野への安定的な学生確保をおこなう学生の受入を推進する。 |     |       |

| 組織名            | 総合学術研究科デザイン専攻(通学制)                                                                                                                                                                                              | 報告者                                                 | 川野 裕一郎                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 26 年度の<br>課題   | 1. 在籍している学生が美術館において修了制作を行う充実を図る。                                                                                                                                                                                | 。作品発表                                               | そや外部に向けてのプレゼンの                                       |
| 26年度の 積 及 が 評価 | 1. 通学制大学院では 1 名の修士学位を授与した。市立発表され、修了展が重要な位置づけにある事の認識が終2. 専門領域の区分けなどによって研究内容の横断的な善、工夫などを行った。それにより幅広い制作を行ういる。教育環境整備としては、動画ソフトの充実や大型プ4. 学生サービスとして、美術館見学や画集などの提供 5. 広報活動として修了制作展の案内状を近隣の公的施ための取り組みとして学部在学生との交流や作品につい | 深まった。<br>教育が出来<br>事が出来る。<br>リンターの<br>を行った。<br>設などに送 | るようにカリキュラムの改<br>様になった。<br>導入などを行った。<br>付した。専攻の認知度向上の |
| 27年度へ<br>の課題   | <ol> <li>幅広い分野でのデザイン制作の出来るアーティスト</li> <li>入学者の増加を図る</li> <li>視覚表現やフィールドワークなど現代のデザイン、<br/>営と指導体制を強化する。</li> </ol>                                                                                                |                                                     |                                                      |

| 1       |                                                        |                    | T                    |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 組織名     | 総合学術研究科臨床心理学専攻(通学制)                                    | 報告者                | 村山 正治                |
|         | 1. 社会人の長期履修制度を利用した入学者受け入れの                             | 漬極的支援              |                      |
| 26年度の   | 2. 臨床心理士養成の実践教育としての実習体制の充実<br>3. 大学院博士課程による臨床心理士指導者の養成 |                    |                      |
| 課題      |                                                        |                    |                      |
|         | 4. 臨床心理士資格試験の積極的支援                                     |                    |                      |
|         | 1. 今年度は、5年一貫性から区分制に移行するにあた                             | こり、入試              | が一度となった。しかし、その       |
| 1       | 入試でも、社会人受験者が13人中3人(23%)おり、                             | 依然として              | てニーズが多いことが伺える。       |
|         | 現在まで公務員、大学教員、小・中・高校教員経験者な                              | とど優秀な社             | 社会人が入学し、仕事を行いな       |
|         | がら臨床心理士資格を取得している。学部卒業生との世                              | 上代を超え7             | た交流も、相互の学習意欲の向       |
|         | 上に大きく寄与している。社会人大学院生のために、学                              | や習機会を神             | 哺うなど、教員スタッフも社会       |
|         | 人大学院生の学習支援に努めている。27年度生として                              | M1 を 11 4          | 名確保できていることは大きな       |
|         | 成果である。                                                 |                    |                      |
|         | 2. 今年度は、児童養護施設と緊密な連携を行う事により                            | り、実習と              | 教育の連動性を高めた。実習施       |
| 26年度の   | 設との具体的な実習契約も話が進んでいる。児童クラフ                              | <sup>*</sup> のワーカー | ーとして下関市からも募集が来       |
| 活動実績    | ている。実践教育を行うための環境整備が着実に進んて                              | ごいできてい             | いる。臨床心理士にとって実践       |
| と成果及    | 教育の意義は大きいためさらに整備を進めたい。                                 |                    |                      |
| び点検・    | 3. 現在までに大学教員、教師などの優秀な大学院生が博                            | 算士課程に,             | 入学し、臨床心理士の実践研究       |
| 評価      | を指導する指導者を養成している。今年度は当専攻出身                              | /者が一人、             | 博士号[学術]を取得したこ        |
|         | とは大きな成果である。また後進への大きな励みになっ                              | っている。              |                      |
| 1       | 4. 現在、担当講師が、資格試験に向けて毎週、対策講座                            | 座を行ってい             | いる。その成果もあり、今年度       |
| 1       | は、臨床心理士資格試験合格率が85%であった(全国立                             | 平均 60%)。           | 。今後も専攻として、高い合格       |
| 1       | 率を維持し、受験生の増加、就職率のさらなる高率化に                              | こ役立てたい             | <i>(</i>             |
| 1       | 5. 日本心理臨床学会春季大会の開催準備のため教員は                             | 多忙である              | ら。しかし本学と本専攻の存在       |
| 1       | が社会的に認められる絶好の機会であると同時に本専                               | 攻の広報活              | <b>動としても極めて大きな意義</b> |
| 1       | を持っているイベントである。2000 人が集まる予定で                            | ある。下陸              | 関市への経済効果も大きいもの       |
|         | があるといえよう。                                              |                    |                      |
|         | 1. 本専攻の 27 年度の博士課程入学生と在籍生、研究生                          | 上を加える              | と 18 名になる厖大な院生数で     |
| 1       | あることは専攻の誇りである。これらの院生達を指導し                              | /、博士号              | を取得させるためには、ゼミ横       |
| 1       | 断的指導と専攻の教員間の相互協力が不可欠である。                               | その仕組み              | を作ることが今後の課題であ        |
|         | る。また教員の補充が急務である。                                       |                    |                      |
| 97年 年 ^ | 2. 実習先での体験を如何に、学習として大学院生にフィ                            | ィードバッ              | クしていけるか、ということが       |
| 27年度へ   | 今後の課題である。カリキュラムの再編成も含め、議論                              | 論が必要では             | ある。                  |
| の課題     | 3. 実習先での実務教育の充実のため、諸活動を地域臨床                            | k支援シス <sup>、</sup> | テムとして捉え、地域臨床支援       |
|         | 委員会を立ち上げる。大学院生の教育と共に、地域臨床                              | 的支援の引              | 充実と臨床活動の展開が必要で       |
|         | ある。                                                    |                    |                      |
| ,       | 4. 社会人学生に対する学習環境整備として、 非常勤勤                            | 務者は授業              | 業取得などスムーズであるが、       |
| ,       | 常勤勤務者は事業者の協力の問題もあり難しい。今後、                              | 大きな課題              | 題であると言える。            |

| ДП 4 <del>4</del> 0 № | AN A MARKETT PROTECTION AND MARKET (1777 12 Mark)                                                                                | +0 4+ -**               | *#                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 組織名                   | 総合学術研究科法学専攻(通信制)                                                                                                                 | 報告者                     | 森嶌 昭夫                            |
| 26 年度の<br>課題          | <ol> <li>平成25年度と同様、院生に対し、修士論文に対する</li> <li>テーマの選択や科目間の指導上の連携については、留意する。</li> <li>文章力等、修士論文の作成に必要な基礎的能力の問</li> </ol>              | 平成 25 年原                | 度の課題に掲げた点に引き続き                   |
| 26年度の活とび評価            | 疑を行った。特に公聴会での質疑は厳しいものであり、院生の達成度を厳格に評価する上で重                                                                                       |                         |                                  |
| 27年度へ<br>の課題          | 1. 院生に対し、修士論文に対する早期からの本格的取得とされる論文の内容や水準を早期に、かつ常に自覚される。 テーマの選択や科目間の指導上の連携については、際しては、必要に応じて科目間での連携を考慮する。ま度の負担が生じないよう、テーマの再考を促すことも表 | せる。<br>平成 25 年<br>た、テーマ | 度の課題に掲げた点(「指導に<br>の分野の偏りにより 教員に過 |

| 組織名                 | 総合学術研究科人間科学専攻(通信制)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 報告者                                                           | 鵜澤 和宏                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | <ol> <li>人間学分野、心理学分野、東アジア文化分野、健康な体制構築を目指す。</li> <li>ビデオコンテンツの更新および専修免許関連科目の</li> <li>入学者の増加をはかる。</li> </ol>                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                               |
| 26年度の積とび評価          | 1. 人間学分野、心理学分野、東アジア文化分野、健康な数には偏りがあるが、各分野の教員数はこれと対応して教員負担が目立った。平成 25 年度末における教員の異健康スポーツ科学分野においては、1 増 1 減となり、登2. 新規開講を予定していたビデオコンテンツの制作にととなった。ビデオ制作を計画通りに進めることは通信認識し、今後の遺漏なきを期したい。 3. 近年、入学試験の出願者数が減少している。また、京中する傾向がある。4 分野のバランスのとれた学生募集東アジア文化分野に留学生の関心が高まっていることをた海外への情報発信も検討するべきであろう。 | ていない。<br>動を補填す<br>負担の軽減に<br>選延が生し<br>言制大学院<br>志望する領<br>ほが課題であ | とくに健康スポーツ科学分野の一る新規採用人事を実施したが、には結びつかなかった。<br>に、開講予定に変更が生じるこの運営上、必須の要件であると<br>域も健康スポーツ科学分野に集<br>ある。通学制大学院においては、 |
| 27年度へ<br>の課題        | 1. ビデオコンテンツの更新を最重要課題として取り組<br>2.4 領域のバランスのとれた運営をおこなうため、学生<br>化を図る。<br>3. 東アジア文化分野への安定的な学生確保をおこなう<br>学生の受入を推進する。                                                                                                                                                                     | 生の多い領地                                                        |                                                                                                               |

| 組織名                 | 総合学術研究科環境科学専攻(通信制)                                                                                                                                                       | 報告者                              | 高上 僚一                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 新しい専攻のための調査、検討を行う。                                                                                                                                                    |                                  |                                                                  |
| 26年度の               | 1. 本専攻への入学者減に対応するために、社会人の再して、調査、検討を行った。まず、27 年度の環境科学社会人の再教育に関しては、通学制大学院の医療科学専攻について検討した。すなわち、臨床工学技士、管理めて医療の安全の全般を学べる専攻に改編することに行ついての議論を行い、大枠については意見の一致ができるよう準備をしていくこととなった。 | 専攻の入学<br>学専攻との<br>里栄養士の<br>快定した。 | 生者募集を停止した。<br>関係も考え、医療安全に関する<br>再教育だけでなく、看護師も含<br>まず、カリキュラムと担当者に |
| 27年度へ<br>の課題        | 1. 新しい専攻のカリキュラムの詳細、担当者などの検<br>療科学専攻の後期課程への進学が可能なようにカリキ。<br>2. 広報について検討する。                                                                                                |                                  |                                                                  |

| 組織名         | 総合学術研究科デザイン専攻(通信制)                                                                                                                                         | 報告者                          | 川野 裕一郎     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 26年度の<br>課題 | 1. 主査副査の連携で研究指導の充実を目指す。 2. 学生募集については広報活動を積極的に行う。                                                                                                           |                              |            |
| 26年度の積とび評価  | 1. 通信制大学院 2 名に修士学位を授与した。市立美術れ、修了展が重要な位置づけにある事の認識が深まった。教学面では、前後の授業番組の流れを考えて次に繋3. 学生サービスとして美術館案内や画集などの情報を4. 広報活動として修了制作展の案内状を近隣の公的施ための取り組みとして、企業名刺交換会での広報活動を | た<br>がる様な授<br>提供した。<br>設などに違 | 受業構成を構築した。 |
| 27年度への課題    | 1. 早い時期からの展示計画や作品の研究計画の具体的 2. プレゼンや表現素材の決定など教員との意志疎通を                                                                                                      |                              | īō.        |

## Ⅲ. 全学委員会·組織

| 組織名                               | 企画運営室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 報告者                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 櫛田 宏治                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 年度の<br>課題                      | 〈全体〉〈教学〉〈学生支援〉〈就職〉〈広報〉<br>(中期計画)(目標と展望:平成22~27年)「(1)国際的な教育・研究機関を目指す。(2)医療・健康・スポーツの教育・研究機関として更なる充実を目指す。(3)時代の求める人間教育を追求する。」<br>(平成26年短期計画)1月6日新年会で発表した今年度指標「私たちは、素晴らしい財産を持っている。それらを生かして、地域で、日本で、アジアに輝く大学になろう。」方針:〈教育・研究活動〉面倒見の良い大学の実現○学生の状況把握と問題の早期発見、情報共有化システムの構築 ○インターネット環境及びSNSの利用によるコミュニケーションの活性化 ○退学・休学を減らすための学生への個別サポートの在り方の検討・実施 ○学生にとって魅力あるコミュニティスペースの整備 ○学内美化、スポーツ、医療、教員養成等に対する環境整備 ○資格取得支援の強化、目標数値の設定と達成努力 ○目的意識や学習意欲を高めるための低年次からの体験的実践教育の実施 ○毎年の科学研究費等外部資金獲得努力や研究発表の義務化 ○学生の海外研修・留学を促進する国際交流事業の推進 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| 26年度の<br>活動 足 成 点<br>が 点 横・<br>評価 | 1. 〈全体〉教育の質を高め、面倒見を良くするためのに、大学ガバナンスについての文部科学省の方針に従い度一般入試での入学金減免、平成28年度以降の学費改2. 〈教学〉古川授業向上委員長と協議し、学部長以上の数に限界はあったが、気の付く範囲で注意も行い、改善中である。退学勧奨を含む出席不良の留学生への対応なるの設置について協議した。 3. 〈学生支援〉学生サポート室の設置を行い、学生部を行った。退学・休学を希望する学生の担任教員に対し業務を義務付けた。学生管理を電子カルテで一元化する。 〈広報〉学長、副学長、広報部長、広報・入試室長い部広報スタッフ2名増強により戦略的に一貫した高校記集については、中国大学との連携を進め、そこからの経                                                                                                                                                                             | <ul><li>、学則の改<br/>で<br/>が<br/>で<br/>が<br/>で<br/>の<br/>で<br/>を<br/>で<br/>を<br/>で<br/>を<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>で<br/>と<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の<br/>の</li></ul> | な訂を行った。また、平成 27年<br>検討した。<br>よる授業参観を行った。参観の<br>もあった。教員への指針を検討<br>国際交流学科国際ビジネスコー<br>室と連携し、問題学生への支援<br>本人への面談、保護者への連絡<br>討を行った。<br>1度の広報会議を開催した。外<br>ダンス参加を行った。留学生募 |
| 27年度へ<br>の課題                      | 1. 〈全体〉学生サービスの更なる充実を図る。総定員<br>2. 〈教学〉魅力あるカリキュラムへの見直し。特色あ<br>3. 〈学生支援〉面談シートの電子化。学生情報の共有<br>4. 〈就職〉将来設計と就職活動準備に対する早期の啓<br>5. 〈広報〉各回のオープンキャンパスを広報活動の節<br>員一体となって戦略的に取り組む。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | る教育プロ<br>化と問題の<br>発を促すプ                                                                                                                                                                                                                                                                   | グラムの実現。<br>早期発見と手当を行う。<br>ログラムの検討。                                                                                                                                |

| Am Alt. A.   | W.V. T. D. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Am () In                                   |                                                                          |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 組織名          | 教学部委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 報告者                                        | 柳沢 貴司                                                                    |  |
| 26 年度の<br>課題 | <ol> <li>学内サーバーの授業進捗等の記入状況を改善する。</li> <li>3つのポリシーを完成させる。併せて、カリキュラム・マップの作成、およびカリキュラムがポリシーに即したものとなっているかの再吟味を行う。全学の3つのポリシーも策定する。</li> <li>授業向上委員会と協力して、より効果的なFDのあり方について検討・改善を行っていく。</li> <li>授業外学習を促進するとともに、授業外学習時間の調査を行う。</li> <li>GPA、アクティブ・ラーニング、学修成果の評価についての検討、キャップ数の再検討等を行う。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                          |  |
| 26年度の活とび評価   | 1. 担当科目のある専任教員は前後期でのべ 135 人で、そのうち所感リストが提出されたのは、 117 人(86.6%)であった(25 年度 81.2%)。参観が実施されなかったケースは、12 件であった。 2. 学内サーバーへの記録、教育目標、自己点検のアップを毎回の教学部委員会で呼びかけた。最終的に、教育目標、自己点検のアップされなかった科目数は 80 科目(概数)であった。 3. 全学科で3つのポリシーを策定し、HP上に公表した。カリキュラム・ツリーを平成 27 年 7 月までに各学科で完成させることとした。また後期には、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーとシラバスとの整合性チェックを行った。 4. FD に関しては、例年通り、2 月に FD 講習会(優秀授業賞講演会)を開催した。 5. 学長、副学長、学部長による授業参観が行われた。 6. 授業外学習時間調査を行い、報告書を HP上に公表した。授業に関連した学習時間は、全学で 週 4.22 時間と全く足りていないことが明らかになった。これを改善していくことが来年度以降の最重要課題になる。 7. アクティブ・ラーニングを授業の中に積極的に取り入れてほしい旨、通知し、「シラバスの書き方」の中にもアクティブ・ラーニングの説明を追加した。 8. 学修成果の評価のために今年度より「卒業生アンケート」を実施することにした。 9. 全学教育改革会議を 2 回開催し、27 年度のカリキュラムについて審議するとともに、教学上の課題について確認した。 |                                            |                                                                          |  |
| 27年度への課題     | 1. カリキュラム・ツリーを各学科で7月までに作成し2. 卒業研究のルーブリック(評価基準)作成、それに3. 卒業生(4年生)に加えて、2年生で学修成果アンタに基づき、次年度カリキュムの検討を行うというサイク4. FD については、授業向上委員会と協力して、FD の書き方等が理解できていない教員を対象として FD である。全学的に授業外学習時間の増加に取り組む。6. 企画運営室と連携して、「私立大学等改革総合支援等7. GPA の活用法、S評価、キャップ数等について検討8. 祝日月曜日での授業開講を検討するため、教員への                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | よる学修成 アートを実施 クルを確立 フークション 所修を行う。 事業」への対する。 | 。<br>果の把握について検討する。<br>施する。そしてそれらのデータ<br>する。<br>ップを開催する。またシラバス<br>対応を進める。 |  |

| 組織名                                              | 学生部委員会                                                                | 報告者            | 福田 達也              |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--|
|                                                  | 1. 学生一人ひとりの学習状況・生活状況を、教員がで                                            | きる限りリ          | アルタイムで把握し、学習支      |  |
|                                                  | 援や生活サポートに活用するために、定期の面談および                                             | び面談ファ-         | イルを運用する。           |  |
|                                                  | 2. 学生相談室および学生サポート室との連携を図り、                                            | 障害を有す          | トるなど一定の事情により特別     |  |
|                                                  | なケアが必要となる学生への対応を充実させる。                                                |                |                    |  |
| 26年度の                                            | 3. 企画・準備・運営において学生の自主的な活動を前指                                           | 是としてい          | る大学祭(大学祭実行委員会)お    |  |
| 課題                                               | よびスポーツデー(TSC)について、学生部委員会として                                           | の支援を行          | <b>す</b> う。        |  |
|                                                  | 4. 学生からの要望事項の集約などを行う TSC 代議員会について、TSC 次期役員の確保と、TSC 代議員会の活性化について対策を行う。 |                |                    |  |
|                                                  |                                                                       |                |                    |  |
|                                                  | 5. 学生生活全般についての満足度調査「大学の学習支持                                           | 援・学生サ          | ービスにかかわるアンケート」     |  |
|                                                  | を後期ガイダンス時に実施し、集計結果を分析し、学生                                             | 上支援・サ          | ービスに活用する。          |  |
|                                                  | 1. 前期2回、後期1回の定期面談を、全学生を対象と                                            | して行った          | 。本学では、全学科において1     |  |
|                                                  | 年生から4年生まで担任となる教員を設定しており、面                                             | 面談を実施          | した担任により、休・退学を希     |  |
|                                                  | 望する学生の早期把握、対応を行うことができた。また                                             | と、休・退          | 学を申し出た学生に対しても、     |  |
|                                                  | 担任により意思確認や理由等の把握をするために、可能                                             | とな限り不2         | 定期の個別面談を実施した。      |  |
|                                                  | 2. 臨床心理士の有資格者およびカウンセリング経験者                                            | によって組          | 織される学生相談室を開設し、     |  |
|                                                  | 学生の求めに応じて相談を受け、助言を行った。また、                                             | 学生部委員          | 員や教員の申し出により、気が     |  |
|                                                  | かりな学生に対して、相談室外においても、例えば講義前後の教室等での当該学生                                 |                |                    |  |
| 26年度の                                            | した相談員より学習・生活支援について指導・助言を受                                             | けることが          | ぶできた。学生サポート室では、    |  |
| 活動実績                                             | 学生生活全般に渡って不安を感じている学生のケアや、                                             | 問題解決の          | のための学生本人への助言を学     |  |
| と成果及                                             | 科横断的に実施した。                                                            |                |                    |  |
| び点検・                                             | 3. 大学祭実行委員会および TSC 執行部の活動に対して                                         | て、学生部刻         | 委員が支援・指導に携わったこ     |  |
| 評価                                               | とによって、26年度の大学祭およびスポーツデーを成っ                                            | 功裡に終了          | ずることができた。          |  |
|                                                  | 4. TSC 代議員会は、26 年度は 2 回開催され、1 回目に                                     | こ役員の選問         | 出、2回目にスポーツデーにつ     |  |
|                                                  | いて協議したが、学生の意向や要望を充分に集約するに                                             | こは至ってい         | いない。               |  |
|                                                  | 5. 学習支援において有益・利用したいなどの肯定的評価                                           |                |                    |  |
|                                                  | 任の設定などで、オフィスアワー、図書館についてもほ                                             |                |                    |  |
|                                                  | においては、TSC の活動、スポーツデーに興味が低く、                                           |                |                    |  |
|                                                  | したい、ホームページの情報や交通安全・ゴミ処理の指                                             | <b>「導、アル</b> ル | ベイト情報は有益であるとの結     |  |
|                                                  | 果が出ている。(アンケート結果については、学内サー                                             |                |                    |  |
|                                                  | 1. より充実した学生支援体制の構築および学生の休・追                                           |                |                    |  |
|                                                  | の電子カルテ化により、関係する教職員が一丸となって                                             |                | -                  |  |
| 27年度へ   2. 大学祭やスポーツデーは、学生の自主性を発揮させ、個性を成長させる絶好の機会 |                                                                       |                |                    |  |
| の課題                                              | 学生部委員会でも学生の意思を尊重しながら、より後大                                             |                |                    |  |
|                                                  | 3. 「学生処分事案に関する手続き規程」について、当該                                           |                |                    |  |
|                                                  | に処理できるよう、また多様な個別的事案にも対応でき                                             | きるよう内容         | 容の修正を協議していきたい。<br> |  |

| 組織名          | 広報部委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 報告者                                                                                                                                      | 日比野 剛士                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26年度の<br>課題  | <ol> <li>オープンキャンパス(以下 OC)参加者の増加</li> <li>教員による高校訪問の強化</li> <li>ホームページの拡充</li> <li>メディア活用の検討</li> <li>競合大学の現状把握</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26年 とび評の 様及・ | 1. OC 参加者について 予算削減に伴い実施回数は昨年度の年間 10 回から 6 回名に対し、今年度 364 名とほぼ同数であったが、高校保護者・引率者は 225 名から 269 名に大幅に増加した。均で約 40%。保護者対策を含め OC 内容の見直しを行いた。高校訪問の強化 5 月に全学科教員を対象に高校訪問説明会を実施し、代この後、山口県・福岡県を重点地域として学科教員に、フ2名の加入により、教員による訪問を中断し、広報を西から沖縄県とした。秋以降は山口・福岡を中心とした度の訪問延べ校数は 896、うち広報室によるものは 72. 沖縄を含め教員による 655)。 3. ホームページの拡充学科ページの充実を目指し、情報量のアップを各学科にページ構成も採用し編集を行った(6 月~9 月)。トップンリニューアル(9 月)。フェイスブック・LINEでのサイトの新規作成を優先することに決定し、業者との担よ、メディア活用の検討本学参加のイベント・行事について地元記者クラブに広報室で把握できなかった場合も多くあり、情報を歴要がある。また、下関のみでなく、北九州へも同記を、競合大学の現状把握学費の見直しについて検討が始まり、競合大学の学芸 | 3年Cを記される。OC 入 学るタ、で とって 1 で 呼べ情衝の報の間 フ 員 っ かい ジ 発の ア 全 プ で かい ジ 発の ア ない とって いっかい ジ 発の ア とって いっかい ス 集 ス ま ス ま ス ま ス ま ス ま ス ま ス ま ス ま ス ま | 247名から 255名と若干増加、<br>者からの入試志願率は全学科平<br>願率をアップさせたい。<br>と共有できる機会を設けた。<br>開始した。6月より広報スタリリリの替え、対象地域もした。今月より成立を一部再開した。今年<br>は多訪問を一部再開した。よる<br>、更新した。学科独自色を出すでは、<br>は継続。次はスマートフォン用<br>は継続。次はスマートフォン用<br>、別りさせる仕組みを策定する。<br>、別りつことでは、<br>はいい、<br>はい、<br>はい、<br>はい、<br>はい、<br>はい、<br>はい、<br>はい、<br>はい、 |
| 27年度へ<br>の課題 | <ol> <li>OC 参加者からの志願者増加</li> <li>高校訪問の強化(教員と広報スタッフの連携を図る</li> <li>ホームページの拡充</li> <li>メディア活用の検討</li> <li>競合大学の現状把握</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 組織名            | 就職部委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 報告者                                       | 具志堅 伸隆                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 26 年度の<br>課題   | <ol> <li>キャリア科目の中でも、学生の進路と最も密接に関する。</li> <li>インターンシップの参加者が伸び悩んでいるため、を学生に周知し、参加を促す。</li> <li>留学生の就職活動が活発化することから、国際交流整える。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | インターン                                     | /シップ制度の存在とその意義                                                        |
| 26年度の 積 と び 評価 | 整える。  1. ハローワーク、日経メディアプロモーション、マイナビなど、外部の専門機関と緊密に連携し、学生への就職支援サービスを充実させた。 2. 山口県インターンシップ推進協議会と連携し、インターンシップ制度の利用を学生に促したが、インターンシップに参加した学生は4名(昨年度と同数)にとどまった。 3. 3年生向けのキャリア科目(キャリアプラン実践講座)に外部講師を招き、実践的な指導を行った。同科目は今年度3年生より、卒業単位として認められる正規科目となり、開講コマも従来の1限から2限に移動されるなど、学生が履修しやすい条件が整った。履修指導も強化した。受講者が昨年度と比べ増加(昨年度の単位認定者8名→今年度24名)したのは、それらの取り組みがプラスに作用したためと考えられる。 4. 今年度より就活スケジュールが昨年度までの12月解禁から3月解禁へと、3か月後ろ倒しとなったが、3月以前の段階で採用活動を行う企業も多くある。このような動向を踏まえ、3月以前の段階で行われる就職セミナー等への積極的な参加を学生(3年生)に促した。これに従って早期に就職活動を開始した学生では、すでに内々定を得た者が出ている。 5. 日本での就職を希望する留学生に向けた情報提供を充実させるため、国際交流センターとも協議し、「留学生向け就職情報掲示板(仮称)」の設置を検討したが、まだ実現には至っていない。日本人学生向けの情報提供の充実策と併せて、検討を継続する必要がある。 6. 学生の就職状況を正確に把握するため、就職状況報告書、進路決定届の提出を繰り返し指導した。各学科ごとに、未提出者のリストを作成し、各学科就職部委員を通じて、個別に提出を促した。 |                                           |                                                                       |
| 27年度へ<br>の課題   | 1. 次年度より新たなキャリア科目「キャリアプラン実<br>将来の進路に向けた活動を行っている4年生を対象に、<br>2. 上述のように、「キャリアプラン実践講座I」の履修<br>分な数とは言えない。履修者を増加させるための、さら<br>3. インターンシップの参加者が全学で僅か4名にとと<br>ンシップ制度の存在とその意義を学生に周知するための<br>4. 日本での就職を希望する留学生に向けた情報提供を<br>がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実践的な<br>多者は昨年<br>らなる方策<br>ごまっている<br>の新たな試 | 指導を行う。<br>度より増加したものの、まだ十<br>を検討する必要がある。<br>ることは問題である。インター<br>みが必要である。 |

| 組織名          | 図書館運営委員会 報                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 告者                       | 北村 章                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| 26 年度の<br>課題 | 1.3 学部 7 学科の領域をカバーする蔵書を目指す、「岩波文継続的購入と開架での設置 2. 教員による学生への図書推薦を検討し、読んでほしい本図書の陳列を工夫する 3. 学生による図書館運営への協力 4. 電子書籍の取り扱いができるように調査 5. 図書館の利用を促すために、図書館内に居心地のよいス 6. 図書館システム更新の検討                                                                                                                             | <b>エのリス</b> ト            | トを作成し、リスト掲示と推薦                                          |
| 26年度の活とび評価   | 1. 蔵書数を徐々に増やしているが、今年度は「岩波文庫」「<br>更新はしなかった。 2. 教員による学生への推薦図書のリストに基づき、推薦区<br>る。 3. 夜間の開館を学生によるアルバイトというかたちで協力 4. 電子書籍の取り扱いができるよう調査を継続している。 5. 図書館内に 4 人程度が食事できる居心地のよいスペース<br>らっているが、現在のところ 4 人程度のスペースで十分で 6. 図書館システム更新の検討は、既存 PC の OS 変更にと 7. 山口県大学 ML(ミュージアム・ライブラリー)連携特自己の表現力の発見・再発見」というテーマで、11 月 4 日 | 図書のコカをえた。スを設置である。こと どまった | ーナーでの開架を継続してい<br>し、26年1月から利用しても<br>こ。<br>初めて参加し、「版画の世界~ |
| 27年度へ<br>の課題 | <ol> <li>3 学部 7 学科の領域をカバーする蔵書を目指す。参考図</li> <li>推薦図書コーナーを継続する。</li> <li>居心地の良いスペースの利用頻度を観察し、スペースを</li> <li>電子書籍、検索システムの導入の調査を継続する。</li> <li>図書館システム更新の検討、実施を行う。</li> <li>山口県大学 ML (ミュージアム・ライブラリー) 連携特</li> </ol>                                                                                     | を拡大する                    | るかどうか検討する。                                              |

| 組織名                        | 共通教育センター委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 報告者 | 柳沢 貴司 |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| <b>26</b> 年度の<br>課題        | 1. 大学基礎については、担当経験の少ない教員を対象とした、授業運営の説明会を開催する。また、授業評価アンケートについては、大学基礎、キャリア能力基礎を含めた初年次前期教育で身に付けるべき能力が、どの程度身に付けられたかが把握できるようなアンケートへの変更を検討する。 2. 授業外学習を促進するための工夫を行う。 3. 留学生に十分な日本語能力を習得させるために、日本語科目のカリキュラムの検討・改善を行う。 4. ボランティア活動での単位修得(人間教育科目)を促進する。                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |  |
| 26年度の<br>活動果及<br>び点価<br>評価 | 1. 大学基礎担当経験の少ない教員を対象とする大学基礎説明会を開催した。 2. 大学基礎の授業評価アンケートを、1年次前期の学修成果アンケートへと変更した。またそれにより、「資料収集の能力」に関して問題があることが判明した。 3. 9月には学生の活動時間調査を実施したが、それによれば、1年生の授業外学習時間がまったく足りていないことが判明した。共通教育科目を中心として、授業外学習の促進を図ることが次年度の重要課題となる。 4. 日本語科目のカリキュラムに関しては、授業効率を考えて、H27年度より初級クラスの授業を1日1コマに削減することになった。 5. ボランティア活動での単位修得を呼びかけたが、今年度の申請者はいなかった。 6. 共通教育科目のカリキュラム・ツリーを作成し、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーと共に HP上に公表した。H27年度講義要項にも掲載した。 7. Aキャンパスについては、H27年度より学科の専門科目を中心に選定することになり、計11科目が開放科目に選定された。 8. 卒業生学修成果アンケートを行った結果、「外国語能力」に関して非常に評価が低いことが判明した。 |     |       |  |  |
| 27年度への課題                   | 1. 大学基礎の評価基準表 (ルーブリック) を作成し、評価基準の統一を図る。併せて、基準項目 ごとの評価状況を集約し、大学基礎の学修成果を把握する。 2. 大学基礎の準備学習の具体的な内容例を作成し、授業外学習の促進を図る。 3. キャリア能力基礎についても就職部と協働して、同様の評価基準の作成を検討する。 4. 教養科目担当者に資料収集、授業外学習時間確保のための課題指示を依頼する。 5.2 年生を対象として学修成果調査を行い、それらのデータを通じて次年度の共通教育カリキュラムについて再検討を行う。 6. 人員異動により H27 年度の時間割では一部の共通教育科目が「開講せず」となっている。非常勤講師や隔年開講、単位互換等の対応により、履修科目の選択肢が増えるよう工夫をする。 7. 「外国語能力」を向上させるための外国語科目のあり方について再検討する。                                                                                                                          |     |       |  |  |

| 組織名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I T運営委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 報告者                          | 永井 恭一                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 26 年度の<br>課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 次の4点を今年度の課題とした。  1. 新入生への購入パソコンの引き渡しと保有パソコンの設定などの支援  2. 新入生に対する情報リテラシー教育の効果的な実施のための支援  3. 次年度新入生の使用パソコン(推奨機)の選定  4. 学生等のニーズに合ったIT環境の構築                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                          |  |  |
| 26年度の活みで活みで活みでは、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では、100円では | 1. 情報リテラシーの最初の授業時に、パソコンの新規購入者へ引き渡しを行い、またパソコン保有学生には本学のIT環境に合うよう設定の指導を行った。その結果、次回の授業からパソコンを用いての教育が順調にできた。パソコンの取り扱い業者が昨年度と同じであり、新規購入者の初期設定作業などは問題なく無事に終了した。 2. 教員用パソコンのモニタ画面をスクリーンに表示し授業を行うが、受講学生2人に1台の補助モニタにスクリーンと同じ内容を表示し、教育効果を上げている。しかし、そのモニタが古く表示が見づらいのが現状である。特に、2教室(2514、2515)に故障や見づらいモニタが多くあり、別教室の未使用モニタ(液晶モニタ12台、CRTモニタ4台)との交換作業を行った。モニタ表示が良くなれば、IT教育環境が向上し、これが学生の学習意欲にもつながっていくと思われる。 3. 授業では学生数が多いので、本学では有線LANを使用しているが、今年度、個人用ではあるが、無線LANを設置してパソコン教室の利用環境を少しずつ改善することができている。 4. 次年度新入生パソコンの推奨機としては、Windows8.1 と Office2013 仕様のものを選定した。このことにより、次年度についても最新の IT 技術での教育ができることになる。 |                              |                                                                                                          |  |  |
| 27 年度へ<br>の課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 今年度は2教室の補助モニタのうち、見づらいものな合わせの対応であり、実際には更新することが必要である。<br>ニタの更新も必要になってくる。<br>2. 今後留学生が増えることが予想され、留学生に対しし出しているが、Windows8.1に対応しているものが6つンアップで対処するか、あるいは新規予備機の購入が返る。また、IT 環境に関係する他の設備備品には古くなった含めた IT 環境整備計画を立てる必要性も出てきている。授業以外でのパソコン教室利用については、これまあり、利用規定を早急に整備する必要がある。開館日本もことにより学生への周知を徹底させ、利用促進については、これままることにより学生への周知を徹底させ、利用促進については、これまままままます。                                                                                                                                                                                                                                      | ある。また、 てはぞうないる。 こで時間など にないる。 | 、残りの13号館1教室の補助モ<br>は主に大学所有の予備機を貸<br>古いOSのパソコンのバージョ<br>のがあり、既設設備備品の更新<br>ごく一部に限られていることも<br>を決定して、授業でアナウンス |  |  |

| 組織名                 | 教育研究機器センター運営委員会                                                                                                                                                                                                               | 報告者                                         | 鈴木 理功                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 学内における教育研究機器の把握及び調査 2. 耐用年数を過ぎた管理機器の処分検討                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                  |
| 26年度の活みで評価          | 1. 学内における教育研究機器の把握及び調査学内の教育研究機器の共同利用システムの実現に向いしたが、取扱説明書や付属品の欠落、整備不良などにあるかった。また、耐用年数を過ぎている機器が多数存在した。 2. 耐用年数を過ぎた教育研究機器の処分検討耐用年数の過ぎた教育研究機器が多数存在し、本来の完者の実験の妨げになっている。そのため、長年使用で可能と考えられる機器については法人事務局担当者と協結果、教員や学生が研究しやすい環境を整えることがで | よって使用で<br>けでに修理な<br>り実験を行<br>されておら<br>な議し、一 | 可能かどうかわからない機器<br>やメンテナンスなどが不可能<br>うスペースが確保できず、研<br>ず、修理やメンテナンスが不 |
| 27年度へ<br>の課題        | 1. 学内における教育研究機器の把握及び調査<br>各学科において人員や体制を整備し、時間をかけて教<br>きたい。<br>2. 耐用年数を過ぎた教育研究機器の処分検討<br>本年度廃棄機器できずに残っている教育研究機器につ<br>以降に検討していく。                                                                                                |                                             |                                                                  |

| 組織名             | 国際交流センター運営委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 報告者                                                                                | 清永 修全                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 26 年度の<br>課題    | 1. 国民健康保険などの意義と仕組みについて理解を徹底させる一方、毎学期の学生面談を通じて生活の基本的な問題に関する留学生の状況をチェックする体制を充実させる。 2. 留学生寮での基本的な生活ルールについて改めて確認し、よりよいマナーの励行を図る。また退寮の際の手続きをより確実なものとする。 3. 積極的に学外行事やイヴェントへの留学生の参加を促すほか、学内での交流イヴェントも計画する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 26年動成点価度実果検の積及・ | 基準項目:グローバル化時代に即応した国際交流事業(1) 留学生募集活動のサポートおよび提携校との交流1. 韓国高校生による本学訪問(計4回:9/2:24名、1回数自体は前年度より減。 2. 合肥世界外国語学校からの本学訪問(11/18:16名)。 3. 韓国蔚山大学からの本学訪問(11/7:30名)。 2) 地域社会との交流 1. 「先帝祭(正装参拝)」への留学生の派遣(5/2:4名2. 下関ロータリークラブ「市内在住留学生交流会」へ3. 下関市総合政策部国際課主催「下関塾」への留学生4. 下関市立大学国際交流センター主催日本語スピーチ参加)。 5. 「留学生国際親善大使任命書交付式」への留学生の1)2)については、以上の活動から本年度の目標はお3) 留学生の生活・就学面での指導およびサービス1. 下関三大学ワーキング・グループ(下関市立大、梅芸管理・生活指導をめぐる諸問題について意見交換を行っ2. 留学生専用面談カードを出入国日やアルバイト状況さらに充実したものに改編した。3. 留学生寮規則の改編と周知(各種段取りのシステムードの導入、備品シールの張付け、退寮時の段取りのほ4. 単位履修指導の一環として、これまで実施していなついて今一度留学生に反省を促した。主たる取り組みとしては上記の通りであった。単位履修に渡って減退する傾向の見られる学生が若干名あった。のケースで改善に成功するなど、顕著な成果も見られず | 活動<br>0/20:31名。<br>。参回派ン 遣達 だっこ、 化明か 修むののコ 派郡 学た取 。化文つ 背のでは、 大 単 に 、 はの 大 単 同チ体 関で | (大) (25: 38名、1/31: 29名)。 (2: 14名参加)。 (3 回)。留学生の派遣(11/15: 4名と)。 (3 回)。留学生のでは関する指導などの観点からいまからがである。 (4 の では関する指導などの観点からいまからがである。)。 (4 の では関する指導などの観点がらいまりがある。)。 (5 の では関する指導などの観点がらいまりがある。)。 (6 の では関する指導などの観点がらいまりがある。)。 (6 は の では、出席率が一定期間以上 |  |  |  |

1. 全国中小企業団体メイツ中国の主催による留学生を対象とした就職ガイダンスを開催した(2

4) 留学生送り出しプログラム

- 回)。本学開催のガイダンスは初めての試みであり、卒業見込みの留学生を中心に積極的に参加者を動員した。
- 2. 留学生に関わる就職情報をその都度センター委員を通じて各学科に配布して周知を呼びかけるほか、各種掲示物によっても注意を喚起した。
- 3. 留学生の出国時の管理に関し、センターと学科それぞれの役割分担を明文化するとともに、協力体制を整備した。

本学では、今後ますます留学生の就職活動のサポートの充実が課題として浮上してくると考えられる。就職ガイダンスをはじめ、本件で触れられた活動のいくつかは、はじめて本格的に取り組まれたものであるが、今後ますます力を入れて取り組んでいくことが必要である。

- 1. 本年度作成・改編した留学生面談カードの積極的使用を促し、学生面談の際のチェック体制を充実させる。
- 2. 単位履修に関し、より細かい指導を心がけ、就学の目的や日々の学習態度に関する意識を高めるよう配慮する。
- 3. 出国時のチェック体制については、26 年度にとりきめた分担を遵守し、実践するとともに、センターと学科との連絡を密にする。

### 27年度へ の課題

- 4. 留学生寮「恒友塾」での基本的な生活ルールについて改めて確認し、よりよいマナーの励行を図る。また退寮の際の手続きをより確実なものとする。
- 5. 本年度同様に積極的に学外行事やイヴェントへの留学生の参加を促すほか、学内での学生による交流イヴェントについても積極的に協力する。
- 6. 韓国高校生らの本学訪問の際の段取りを円滑にすべく、各学科の施設案内ルートと紹介内容 を規定する等の配慮・改善を行う。
- 7. 留学生対象の学内就職ガイダンスの開催など、就職活動のサポートを一層充実したものにする。

#### 38

| 組織名          | 研究推進委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 報告者                                                                                                   | 鵜澤 和宏                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 26年度の<br>課題  | 1. 教育と運営業務の負担が増している教員に対し、研究活動にあてる時間と学内環境を提供するよう努力する。特に従来から課題として指摘されてきた、業務負担の公平化については、議論を深めるとともに具体的取り組みを強化することが課題である。 2. 研究助成委員会と協働し、科研費等の競争的資金獲得を促す。                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 26年度の活とび評価   | 1. 全学教授会、新年始業式等において、教育活動の基礎することを求める旨の学長(研究推進委員長)方針を記している。各学科におけるカリキュラム、委員会活動の捻出に取り組んだ。一部の学科においては、平成 27 3. 研究助成委員会と協働し、科研費等の競争的資金額の取り組みを継続した。 4. 文部科学省が示した「研究機関における公的研究費の完活動における不正行為への対応等に関するガイドラー自己点検を行った。また、改善の余地がある点についてあい、実施することとした。 5. 年度末の教員貢献度調査を利用し、教員の実質的ないがら、教員の専門性の観点から、授業負担の多い教員のけかえることはできず、業務負担の偏りは十分に是この情報を表しています。 | 再度を業績であって、業力正をいて、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、大きのでは、 | た。<br>ことはますます難しい状況とな直しを継続して行い、研究時間<br>料目を整理した。<br>て説明会の実施や情報提供など<br>をのガイドライン」ならびに「研<br>正を受け、本学の状況について<br>7年5月を目途として具体策を<br>定量的評価を行った。しかしな<br>を相対的に負担の少ない教員に<br>った。<br>展させ、本学における学術活動<br>る。しかしながら財務再建のな |  |  |
| 27年度へ<br>の課題 | 1. 財務健全化と研究環境の充実は短期的には相殺的なの価値向上のためには研究・教育の充実が必須である。<br>化等による教員の負担軽減を基礎とした、研究時間の確ける研究活動の推進に努める。<br>2. 文部科学省の新ガイドラインに従い、公的研究費のある。                                                                                                                                                                                                 | 。平成 27 <sup>4</sup><br>確保を重点                                                                          | 年度においても、業務のスリム<br>課題として取り組み、本学にお                                                                                                                                                                       |  |  |

| 組織名         | 研究助成委員会                                                                                                                                                                                                                                                    | 報告者                                                           | 鵜澤 和宏                                                                                            |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 26年度の<br>課題 | 1. 科研費申請の促進と採択率向上に取り組む。採択率向上については、科研費申請説明会の内容を再検討し、採択されやすい申請書類の作成について支援する。 2. 学内の研究助成金利用を促進する。特に、助成金申請者が固定化している傾向があるので、全学的な研究活動の活性化を図ることとする。 3. 学内助成金の積極的な利用を促進する。                                                                                         |                                                               |                                                                                                  |  |  |
| 26年度の積とび評価  | 1. 10月2日に「科学研究費補助金応募説明会」を開作申請書作成のポイント解説に時間を割いた。説明会には2. 今年度の科研費応募件数は昨年比1.5倍となる21倍学領域での申請に偏る傾向が顕著であったが、今年度は学科構成に対応した、バランスのとれた申請が行われた3. 外部資金の情報を集め、逐次、教員用掲示板に張りいった。4. 学内の研究助成金に3件の応募があり採択した。以費を助成するものである。5. 学内助成金の積極的な利用を促進するため、補助対ず、支援範囲を広げることを検討したが、現行のままた。 | は若手教員<br>中であった。<br>は自然科学分<br>たことは評<br>出したほか<br>いずれも学<br>象を「海外 | を中心に約40名が参加した。<br>。昨年度まで、人文学、社会科<br>分野に8件の応募があり、学部・<br>価できる。<br>、学内サーバでの情報提供を行<br>会等への出席に関わる海外渡航 |  |  |
| 27年度への課題    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                  |  |  |

| 組織名                        | 紀要編集委員会                                                                                                                                                                  | 報告者    | 北村 章           |  |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--|--|
| 26 年度の<br>課題               | 1. 年2号の発行を行う。 2. 「論文」「研究ノート」については、内部査読通過後、外部査読に出す。 3. 目次の有無、引用文献の記載法等の紀要の印刷形式は投稿者の所属する学会等の形式でよいとし、掲載可となれば、投稿者分の校正は投稿者が責任をもって行う。 4. 全体としては、題名、著者名、所属およびメールアドレスの印刷形式を統一する。 |        |                |  |  |
| 26年度の<br>活動果み<br>び点検<br>評価 | 1. 第 20 号(論文 1、学術的読み物 3、史料紹介 1)を発行を行えず、1号のみの発行となった。 2. 第 20 号の論文 2 報は内部査読通過後、外部査読を行可と判断されたものを掲載した。 3. 校正は投稿者が責任をもって行った。 4. 全体の統一事項(題名、著者名、所属、メールアドを行った。                  | 亍い、掲載! | した。その他は内部査読で掲載 |  |  |
| 27年度へ<br>の課題               | 平成26年度の課題と同様とする。 1.年2号の発行を行う。 2.「論文」「研究ノート」については、内部査読通過後 3.紀要の印刷形式は投稿者の所属する学会等の形式で 投稿者が責任をもって行う。 4.題名、著者名、所属およびメールアドレスの形式は                                               | よく、掲載  |                |  |  |

| 組織名          | 授業向上委員会                                                                                                                                                                      | 報告者 | 古川 智    |  |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 26年度の<br>課題  | <ol> <li>1.1年を通じた優秀授業賞の選考</li> <li>2. 学外 FD への積極的参加</li> <li>3. 学内 FD 講習会の開催</li> <li>4. 「学生による授業評価アンケート」の実施(前後期各2回)</li> <li>5. 自由参観期間の設定と「東亜大生のきしつに関するアンケート」の検討</li> </ol> |     |         |  |  |
| 26年度の活とび評価   | で発見が挽か行った                                                                                                                                                                    |     |         |  |  |
| 27年度へ<br>の課題 | <ol> <li>優秀授業賞の選考方法の検討</li> <li>優秀授業賞の選考</li> <li>学外 FD への積極的参加</li> <li>学内 FD 講習会の開催</li> <li>「学生による授業評価アンケート」の実施(前後期</li> <li>自由参観期間の設定と「東亜大生のきしつに関する</li> </ol>           |     | 」の検討、実施 |  |  |

| 26年度の   課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 組織名                  | 地域連携センター運営委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 報告者                                                | 川野 裕一郎                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| た「親子で遊ぼう!」(2015 年 3 月 15 日 (日) シーモールシアター) においては、学生が中となって、さまざまな遊びや出し物を企画した。子どもに人気の「ようかい体操」を全員で開たり、クイズをしたり、手遊びをしたりして楽しみ、学生が台本から考えて取り組んだ劇「うこ」「おおきなかぶ」を上演した。参加者は 89 名 (大人 53 名、子ども 36 名) であった。②下市合併 10 周年記念「For kids ふくふくフェスタ」 (2014 年 10 月 18 日 (土)) においては、2 年生 26 名が、「東亜子ども劇場」として、「おおきなかぶ」「てぶくろ」の 2 演目の演劇と子も参加型のクイズや体操を披露した。「For kids ふくふくフェスタ」の来場者は、約 2,000 人あった。 2. アート・デザイン学科では、下関市合併 10 周年記念事業で下関市役所、エキナカブロジェト、商業開発などから委託され、駅前プロジェクションマッピングを実施した (2015 年 2 月日~15 日)。観客動員は 3 日間で 1 万 2 千人であった。また、アート・デザイン学科教員が増した。成果及び点検・ 2014 年 10 月 4 日 (土) 本城陸上競技場 で、学生 3 名、教員 1 名により AED 体験コーナを開設。②第 12 回長府企業フェスタ (2014 年 10 月 5 日 (日) 下関競艇場 で、学生 3 名、負 1 名により AED 体験コーナを開設。②第 12 回長府企業フェスタ (2014 年 10 月 5 日 (日) 下関競艇場 で、学生 3 名、教員 1 名により で、学生 3 名、教員 1 名により 第智会、血圧測定を実施。③福岡メディカルラリー(2014 年 10 月 25 日 (上) 大州大学病院 で、学生 25 名、教員 1 名により産学官の連携イベントに参加。⑥ 救急訓練 (心州生法及び AED) (2014 年 11 月 14 日 (金) 下関市立文洋中学校) で、学生 6 名、教員 1 名、務担当職員 1 名により、中学 1~3 年生 150 名に対する心肺蘇生法体験を実施。⑥INOCHI のナート (2015 年 2 月 22 日 (日) シーモール下関) で、教員 1 名が心肺蘇生普及のための資材貸出 (訓練用 AED 及び訓練用人形)。 4. 地域連携センターとしては、コンソーシアムやまぐちにおいて地域大学との連携を図り、単互換や就職、イベント等についての協議と情報共有を行った。 | ,                    | 1. これまでの活動をより地域に周知して公開する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 27年度へ 2. 地域連携に関する方針の明確化の強化 3. 産党官や教育現場との情報交換などの充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 活動実績<br>と成果及<br>び点検・ | た「親子で遊ぼう!」(2015年3月15日(日)シーモとなって、さまざまな遊びや出し物を企画した。子どれたり、クイズをしたり、手遊びをしたりして楽しみ、管こ」「おおきなかぶ」を上演した。参加者は89名(大人市合併10周年記念「For kids ふくふくフェスタ」(202年生26名が、「東亜子ども劇場」として、「おおきなも参加型のクイズや体操を披露した。「For kids ふくぶあった。 2. アート・デザイン学科では、下関市合併10周年記念ト、商業開発などから委託され、駅前プロジェクション日~15日)。観客動員は3日間で1万2千人であった。の美術教諭との作品グループ展など行い、教育現場との3. 医療工学科では、以下のイベントに参加した。①ギラ(2014年10月4日(土)本城陸上競技場)で、学生を開設。②第12回長府企業フェスタ(2014年10月5員1名によりAED講習会、血圧測定を実施。③福岡メガル州大学病院)で、学生25名、教員1名により産学管ソン2014(2014年11月2日(日))に、救護隊及び生法及びAED)(2014年11月14日(金)下関市立文務担当職員1名により、中学1~3年生150名に対するカサート(2015年2月22日(日)シーモール下関)で材貸出(訓練用AED及び訓練用人形)。4. 地域連携センターとしては、コンソーシアムやまぐ行互換や就職、イベント等についての協議と情報共有を行 | これでは、まて、おうないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないでは、 | ター)においては、学生が中心「ようかい体操」を全員で踊った。②下関目があった。②であった。②であった。は、1・ども36名)であった。は、1・どくろ」の2演目の演劇と子で関連者は、約2,000人で関すを実施した(2015年2月13ート・デザイン学科教員が地元や連携を行った。北九州のマッチデースポンサー1名によりAED体験コースポンサート関競艇場)で、学生3名(土)ベントに参加。④下関海峡心肺が少して参加。⑤INOCHIの資器と発売。⑥INOCHIの資器と発売のための資器 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27年度へ<br>の課題         | 2. 地域連携に関する方針の明確化の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>)</b> 。                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |  |

| 組織名                                      | 健康相談センター運営委員会 報告者 古満 伊里                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                          | 1. 健康相談室(保健室)の改善 ― 現在健康相談室は 2 号館 2 階,警備員室の隣室をこれに充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|                                          | てている。しかしこの部屋には職員が常駐しておらず、また救急処置もままならないためその改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 善策を引き続き講ずる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 26年度の                                    | 2. 学生相談室の利用頻度の向上 — 昨年度は年間面接回数 77 回, 利用者数 28 名という利用状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 課題                                       | 況であり,減少傾向にある。開かれた相談室というイメージアップを計り,利用頻度の向上を目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 指す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                          | 3. インフルエンザ等感染症の学内予防 ― 例年 11 月ころからインフルエンザの罹患者が出てく                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                          | る。今年度も罹患者数に目を配り、必要であれば休校措置等も検討する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 1. 健康相談室については、昨年度と同様に、学生・職員による利用の必要が生じた場 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                          | 事務職員が一人付き添うこととし、緊急性が高い場合には大学近辺の病院に搬送することを申し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 合わせ事項として対応した。今年度は緊急を要する疾病・負傷の発生はなく、学生による体調不                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 良の訴えについても、学生支援室職員による迅速・丁寧な対応が行われた。学生支援室職員の努                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 力に感謝したい。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                          | 健康相談室の改善・拡充については、引き続き学内安全衛生委員会で検討していただいており、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 看護職員の常駐も含め、次年度以降の改善が望まれる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 26年度の                                    | 2. 学生相談室については、週3回 (月・木・金)、非常勤カウンセラーで対応した。 $4$ 月 $\sim$ 2月の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 活動実績                                     | 学生相談室面接回数は136回,のべ60名の利用者となり,前年度よりも大幅に増加した。年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| と成果及                                     | 開始時に担当カウンセラーの顔写真ならびに各カウンセラーによるコメント入りのポスターを                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| び点検・                                     | 校内各所に掲示することによって, 学生相談室の存在をアピールした効果が現れたものと思われ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 評価                                       | る。なお今年度は、相談室のパソコンならびにエアコンの交換なども行い、相談室を整備した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 3. 今年度は 12 月 3 日, 昨年度よりも 10 日早く, 一人目のインフルエンザ罹患者が出た。例年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|                                          | 通り学生支援室にインフルエンザ罹患者数の取りまとめを要請し、その後の推移を見守った。1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 月に入り罹患者数が急増し、さらに期末試験期間も迫っていたため、1月14日付で「インフルエ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                          | ンザに対する注意喚起」と題する文書を学内各所に掲示した。最終的には教員も含めて今年度は                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 24 名の罹患者に収まった。(期末試験後に事務局職員の中で一時流行したが、統計には含めてい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                          | ない。) 9 月のガイダンスにおける注意喚起,注意喚起文書の掲示がある程度功を奏したと考え                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                          | る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                          | 2. 学生相談室は来年度も 3 名の非常勤カウンセラーによる相談体制を維持し、引き続き利用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                                          | の向上を計る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 27年度へ                                    | 3. 学生相談室における診断の補助として複数の心理検査法の購入を引き続き検討する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| の課題                                      | 4. 今年度は学生支援室・橋本室長との連携がうまく取れたことにより、大きな困難もなく健康相                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                          | 談センターを運営することができた。来年度は学生支援室・学生部とのさらなる連携を模索し、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                          | 合同での会議が開催されれば良いと思う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                          | The state of the s |  |  |  |

| 組織名                 | 自己点検・評価実施委員会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 報告者                      | 柳沢 貴司          |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--|--|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 1. 各部局の作成した平成 25 年度自己点検・評価報告書をまとめて、学内への周知を図ると共に、ホームページ上で公表する。 2. 次回の認証評価受審に向けて、準備作業の確認を行い、スケジュールを決定する。 3. 学科ごとの3つのポリシーを確定し、公表する。カリキュラム・マップを作成する。カリキュラム・ポリシーと各科目シラバスの整合性を確認する組織体制を整備する。 4. 全学の3つのポリシー、大学院の3つのポリシーを整備し、公表する。 5. 自己点検のためのエビデンスを収集し、エビデンスに基づく自己点検・評価を促進する。                                                                                       |                          |                |  |  |
| 26年度の積及・            | 1. 平成 25 年度自己点検・評価報告書をまとめて、教職員に配布するとともに、ホームページ上で公表した。 2. 日本高等教育評価機構の「平成 26 年度大学・短期大学評価セミナー」(H26 年 4 月 24 日)に参加し、次回認証評価受審のスケジュール、および準備作業について確認した。その後、認証評価については、平成 28 年度に受審することが決定した。大学独自基準はまだ確定していないが、候補は決まっている。 3. 認証評価受審に向けて、チェックリストを作成し、1 月の自己点検・評価委員会(審議会)で報告した。 4. 学科の3つのポリシー、全学の3つのポリシーを作成し、HP上で公表した。大学院の3つのポリシーについては作成されたが、HP上では公表されていない。カリキュラム・マップではな |                          |                |  |  |
| 27年度へ<br>の課題        | 1. 平成 26 年度自己点検・評価報告書をとりまとめて、<br>己点検・評価委員会(審議会)で報告を行う。<br>2. 28 年度の認証評価受審を申請し、自己点検書作成の<br>準に即して大学の現況を再点検する。<br>3. 教員負担の基礎調査として、担当コマ数の調査を行<br>4. 企画運営室と連携して、全学改革・改善プロジェク                                                                                                                                                                                      | つためのデ <del>・</del><br>う。 | ータ収集を行うと共に、評価基 |  |  |

| 組織名            | 教職課程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 報告者                              | 中村 哲郎                                        |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|
| 26 年度の<br>課題   | 1. 教職課程運営に必要な情報の迅速な共有化を促進するため、さらなる教員養成運営委員会の活性化を図る。 2. 幼小中高連携推進作業部会を開催し、教員免許状取得者の質的向上や教員養成に関わる運営の効率化などについて検討する。 3. 教員免許状取得者の質的向上の方策を検討し、その実現を図る。介護等体験や教育実習への参加条件や規準を検討する。 4. 「教職実践演習」の実施内容について、昨年度の課題を踏まえ改善する。 5. 教職課程認定大学実地視察を見据えた本学の教員養成全体の点検・改善に取り組む。 6. 教職課程資料室の図書や雑誌等の充実をさらに図り、学生の利用頻度を向上させる。                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                              |  |
| 26年度の 積 と び 評価 | 1. 教員養成運営委員会を開催した(臨時メール会議2回、通常会議1回)。教職課程運営上の様々な課題について情報共有を行った。 2. 幼小中高連携推進作業部会を隔月で開催し、教員免許状取得者の質的向上や教員養成に関わる運営の効率化などについて検討した。 3. 主に教育実習の事前事後指導や訪問指導の在り方について協議を行った。また、介護等体験や教育実習の参加条件を検討し、教員養成運営委員会において承認を得た。 4. 「教職実践演習」は大きな問題なく、円滑に実施できた。昨年度よりも校種別で行う回を増やすことで、より学生が希望する校種にあわせた内容の充実が図られた。さらに、現職教員や教育委員会関係者を招くなど、教職を目指す学生にとって有意義な内容を提供することができた。 5. 教員免許状更新講習は大きな問題なく、円滑に実施できた。運営面や内容面に関して受講者から高い評価を受けた。 6. 教職課程資料室の充実を図るために、保健体育・美術等の複数の教科書や、教員採用試験関係の図書や雑誌などを補充した。資料室の鍵をナンバーロックのボックスに入れ、番号を知る人間(関係者のみ)は自由に出入りできるようにした。 |                                  |                                              |  |
| 27年度への課題       | 1. 教員養成運営委員会を定期的に開催し、委員会の活<br>2. 山口県教員養成等連絡協議会の内容を教職課程の教<br>県教育委員会と県内の教員養成の課程を持つ大学の活<br>る。<br>3. 教職課程資料室のさらなる充実に取りかかり、学生<br>4. 教職課程認定大学実地視察をみすえた本学の教員養<br>5. 教職課程運営を支える事務組織の一層の充実に努力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 対します。<br>動を踏まえ<br>の利用頻度<br>成全体の点 | は関係する教員と共有し、山口<br>とて、本学の教員養成に役立て<br>その向上を図る。 |  |

# Ⅳ. 附属機関・組織

| 組織名          | 東亜大学東アジア文化研究所                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 報告者 | 崔 吉城 |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|
| 26 年度の<br>課題 | <ol> <li>研究会の開催</li> <li>市民向け研修会の開催</li> <li>地域貢献活動の実施</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |  |
| 26年度の積及・     | 1. 中国人民大学の准教授を日韓文化交流基金により研究員として迎えた。 2. 「楽しい韓国論」(映画・ドラマに見られる韓国文化)を開催した。36名が参加し、全6回の講義の後に現地探訪旅行を実施した。崔吉城と礒永和貴が同行した。 3. 「絵はがきから見る近代山口」展を下関市立美術館にて開催した(2014年7月17~21日)。参観者は約700人であった。「昭和の山口郷土の絵はがき展」を山口井筒屋百貨店にて開催した(2015年1月3~7日)。参観者は1000人以上であった。 4. 毎週木曜日に読書会を開催した。資料「慰安所日記」参加者:崔吉城、礒永和貴、倉光誠、金炳徹 これらの活動は新聞などで報道された。 |     |      |  |
| 27年度へ<br>の課題 | <ol> <li>研究会の開催</li> <li>市民向け研修会の開催</li> <li>地域貢献活動の実施</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |  |

| 組織名         | 大学院附属臨床心理相談研究センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 報告者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 田村 敏昭                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26年度の<br>課題 | <ol> <li>来談者数の増加</li> <li>全ての院生へ事例担当を紹介する</li> <li>事例の中断を継続につなげる</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |
| 26年度の 積及・   | 1. 来談者数についてはインテーク(初回面接)が39件。リニックから心理検査目的での依頼が年間数件と安定しであるだろう。 2. 院生へ事例紹介については一部社会人を除いてはほた。 ただ社会人院生についてはその来学の限局性から来ま場合が発生する。今後の課題である。その一方で社会人心が強く、専攻で毎週開かれるカンファレンスにおいる。本センターにおける臨床心理面接ののべ回数は549ことに比べると数字上は継続が増えていると言える。事複数あり、例えば小学生だった来談者が高校に入学して来所していた事例が大学卒業後再び求めて来談するなる中には、その母親との並行面接、あるいは通っているされだけ本センターの対社会的役割と責任が問われる。 | であり、国になる。<br>ば全員に経<br>炎院生積をして、<br>体ででいる。<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、他のでは、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、<br>は、 | 医療機関から信頼されている証<br>紹介し、学内実習の責を果たせ<br>と合わず、事例担当が不可能な<br>事例の臨床心理学的理解には関<br>な発言が見られている。<br>これは前年が 485 件であった<br>見ても数年を経ているケースが<br>していたり、また高校生時代に<br>も増えている。こうした事例の |
| 27年度への課題    | 1. 来談者数の増加。もちろん前述の対社会的役割と責何ある。機会を捉えて社会的認知を図りたい。 2. 全ての院生へ事例担当を紹介すること。これは質の以内でもしていくため、その具体的な場であるカンファとの協議、インテーク教員の出席など)について協議が                                                                                                                                                                                              | 問題も伴う<br>・レンスで <i>0</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 。1 事例を掘り下げる学びを専<br>D提供の仕方(資料作り、司会者                                                                                                                            |

| 組織名                                                                                                   | 子どもみらい塾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 報告者                      | 中村 哲郎                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 26 年度の<br>課題                                                                                          | 1. 学生を「子どもみらい塾」の企画、運営、活動に参加させることにより、ボランティア活動の意義に気付かせるとともに、教員として求められる人間関係能力の向上を図る。 2. 学生を地域の児童に積極的に関わらせることにより、児童の発達特性について理解を深め、児童との関わり方を学ばせる。 3. 「子どもみらい塾」で地域の児童が学んだり、遊んだりすることを通して、本学に対する地域の人たちの理解、信頼を高める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                        |
| 26年度の活みでいる。 活みでいる 26年度の 活み はいままれる はいまま はいまれる はいまれる はいまれる はいまれる はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいまい はいま | 1. 本年度は6月21日に開塾し、12回開催した。 2. 参加した児童は、延べ518名である。(昨年度431名:1回平均約43名) 3. 参加した学生は、延べ203名である。(昨年度149名:1回平均約17名) 4. 教員の参加については、毎回4名程度で、学生に児童との関わり方を指導するとともに、安全面に配慮した。 5. 児童たちは、常に積極的にしかも楽しく勉強や遊び運動に取り組んでおり、満足度は高い。 6. 学生は、1年生から6年生までの開きのある発達段階にある子どもたちと接することで、「子どもみらい塾」の大切さを学び、「声かけ」をはじめ、「示範」、「指示」等に対してきめ細かな配慮をしようとする姿勢が見られるようになった。 7. ボランティアの参加について「やりがいがある」、「また引き続きやりたい」との反応から、「子どもみらい塾」での活動は、学生にとって有意義なものと考える。 8. 今年度の一番の成果は、教員が事前に「子どもみらい塾」があることを学生に連絡しなくても、進んで参加するようになったことである。また、2年次生を中心に活動終了後、反省会を開き、活動の在り方等について話し合っているが、その参加者が15名程度に増えたことも大きな成果である。 |                          |                                        |
| 27年度へ<br>の課題                                                                                          | 1. 参加児童は、ここ3年間60名程度としている。学生すると、熊野・一の宮小学校に限定することがベストとれば、他校への働きかけも検討する必要がある。 2. 参加児童は低学年が多い。中・高学年向けの活動内3. 次年度においても、新3年次生を中心とし、組織を設ように心理臨床コース等で小学校教員を目指す学生の意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | と考えるが、<br>容を研究す<br>まとめてい | 定数を大幅に下回るようであると要がある。<br>く必要がある。また、今年度の |

# V. 事務局

| 組織名                                                                                                       | 事務局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 報告者                                          | 中林 博和                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>26</b> 年度の<br>課題                                                                                       | 1. 窓口業務、電話の取次ぎ等について、ホスピタリティーの面から更なる改善を行う。 2. 業務分掌の面において、一定のルールおよび担当者の適正配置等が必要であり、特定の事務職員に負担が偏らないようにする。 3. 事務職員の SD 研修機会を増やし、スキルの向上を図る。 4. Web サイトを充実させ、高校生への大学情報周知と各種イベントへの参加を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                      |
| 26年度の活とび点を<br>を<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は<br>は | 1. 部署異動により、これまで窓口で学生と接する業務に携わっていなかった職員が学生と対応することになったが、ベテランの職員だったこともあり順当に業務をこなした。 2. ファイリングシステムの導入前哨として、業務のマニュアル化を進めた。業務が特定の職員でないと処理できないということが無いよう、業務の透明化を図った。 3. 個々の職員のスキル向上、および業務改善のための図書購入などを推奨した。成果が表われるのは未だ先になりそうであるが、今後に期待したい。 4. 学生が入学してから卒業するまでの学業面、生活面でのサポート体制構築に努めているが、休・退学者の減少対策と対留学生への生活指導対応が未だ不十分であると思われる。 5. 在学生が日々の学生生活で直面する諸問題に対し、必要な助言とサポートを行い、教学サイドと連携した指導について強化を推進した。特に、アパートに居住する学生の防犯対策や住民とのトラブルなどが近年増加傾向にあるが、ゼミ担当の教員や学生支援室による生活指導で一定の成果をみることができた。 6. 教育の質的転換に向けてのSD研修会を実施予定であったが、一部の職員に対して説明を行うに留まった。 |                                              |                                      |
| 27年度への課題                                                                                                  | 1. 業務のマニュアル化は進んでいるが、さらに一歩進来るだけ早期に実現すべく、課題となる事項の洗い出し 2. 学生及び教員とのコミュニケーション作りを現状以す。 3. 現在も取り組んでいることであるが、毎週金曜日の 4. 国籍の異なる留学生が在籍している為、その対応に化する必要がある。 5. 教育の質的転換に関する SD 研修会を部局単位またと外部資金の獲得と活用について取り組みたい。 6. SD 研修として学内で実施できる内容に絞り、メンタやモラールアップ研修等を計画し実施する。                                                                                                                                                                                                                                                                       | しを行なう。<br>は上に進め、<br>職員による<br>こついて事を<br>は全職員を | 。<br>信頼関係の更なる構築を目指<br>学内美化を推進していきたい。 |

| 組織名                 | 法人事務局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 報告者                              | 中原 聰                                     |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|
| <b>26</b> 年度の<br>課題 | 26 年度も経営改善計画の骨子に基づいて定めた中期計画 (平成 23~27 年度) を引き続き継続し、以下を課題とした。特に、法人事務局の関連で記述したい。 1. 目的と成果に応じた予算配分を行い、可能な限りの経費の削減を行う。 2. 積極的な外部資金の導入をはかる。 3. 資産の売却による負債の圧縮を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                          |  |
| 26年度の活動実績とび点機・評価    | 1. 平成 23 年度から教学・事務局の各部署より「当該年度の予算の実施状況」及び「次年度の予算概算計画」を法人事務局に提出をお願いしているが、各部署との協議の場が充分には設けられていない。24 年度末に稟議規則を制定し、25 年度以降、稟議規則に基づき予算の執行も実施を始めたが、今後、規則の徹底化を進めたい。 2. 科研費の積極的な申請をお願いしているが、25 年度 14 件、26 年度 21 件(50%増)と申請件数が増加したことは評価できる。継続等を含め今年度 15 人の採択者があり、この数年増加の傾向にある。さらなる外部研究費の取得に向けて情報提供したい。 3. 遊休資産の処分は平成 25~26 年度はなく、空き教職員宿舎の有効利用(柔道部、剣道部寮)を実行した。 4. 平成 24 年度末に日本私立学校振興・共済事業団との変更弁済契約書を締結し、平成 25~26年度と返済計画に基づき返済履行している。学生数の増加が達成できていない状況の中で、今後は学園の中長期計画も計画変更しながら組み立てていかなければならない。 |                                  |                                          |  |
| 27年度への課題            | 1. 予算編成は各部署からの予算概算書を提出させ、大<br>2. 科研費のみならず外部研究費補助の積極的な申請、<br>得等検討していく。<br>3. 遊休資産の処分も引き続き進めていく。<br>4. 情報公開については、大学 HPの「情報公表」という<br>考慮し充実を計っていきたい。自己点検評価報告書についるのでである。<br>5. 認証評価受審が次年度(28年度)と迫っているのでいた検討していく。<br>6. 確実な債務弁済を果たして行くためにも、積極的な登進めていく。                                                                                                                                                                                                                                    | 学内外での<br>うページで<br>ついて毎年<br>、準備期間 | 共同研究の助成補助、寄付金獲、さらに内容の閲覧しやすさもの提出を計っていきたい。 |  |

### 東亜大学自己点検・評価委員会 委員一覧

### [平成 26 年度]

◎櫛田宏治、鵜澤和宏、村上卓夫、高上僚一、川野裕一郎、金田晉、○柳沢貴司、日比野剛士、 具志堅伸隆、福田達也、北村章、永井恭一、坂一郎、鈴木理功、清永修全、中林博和、徳永宏幸、 酒見茂喜、中原聰

### [平成 27 年度]

- ◎櫛田宏治、鵜澤和宏、村上卓夫、高上僚一、川野裕一郎、金田晉、○柳沢貴司、日比野剛士、 具志堅伸隆、福田達也、北村章、永井恭一、鍵村昌範、鈴木理功、清永修全、中林博和、 徳永宏幸、酒見茂喜、中原聰、◇木村裕章
- ◎自己点検・評価委員長
- ○自己点検·評価実施委員長
- ◇自己点檢·評価実施副委員長